

# vierten Säcularfei

der

## Universität Tübingen

im Sommer 1877.

Festprogramm

der

katholisch-theologischen Facultät.

-4-25-34-4-

Tübingen,

Druck von Ludwig Friedrich Fues. 1877.

240. h. 138.

### Konrad Summenhart.

Ein

Culturbild

aus

den Anfängen der Universität Tübing

verfasst

von

Dr. Franz Xav. Linsenmann, o. 8. Professor der katholischen Theologic.

In der Zeit, in welche die Gründung der Univers Tübingen fällt, wurde der Charakter der Universitäten vorzugsweise durch die theologische Facultät bestimmt, wei nicht nur der Schule Namen und Glanz verlieh, sondern a dem gesammten wissenschaftlichen Studium der andern Facultä kaum die juristische ausgenommen, Methode und Richtung ang

Es ist bemerkenswerth genug, welche Mühe sich der lauchte Stifter unsrer Tübinger Hochschule gab, theologisch Celebritäten aus der Fremde an sich zu ziehen, wie den hol angeschenen Johannes Heynlin von Stein (a Lapide) u den nicht minder berühmten Gabriel Biel, welchen man a Zeiten gerne den »letzten Scholastiker« genannt hat. Mit d sen beiden Männern theilt sich Konrad Summenhart in d Verdienst, den wissenschaftlichen Ruhm der neuen Facult nicht nur durch gesegnete Lehrthätigkeit, sondern auch dur Schriftwerke begründet zu haben, welche bis diesen Tag, wen anch veraltet, doch von dem Höhestand der damaligen Bildun Zengniss geben und von der Geschichte der Wissenschaft nich mit Stillschweigen übergangen werden dürfen,

Nachdem die Bedeutung der beiden erstgenannten Männe in neuerer Zeit mehrfach in das Licht gerückt und gewürdie Linsen mann, Summenhart.

worden 1), achten wir es als einen schicklichen und erwünschten Anlass, dem bisher weniger beachteten und nicht weniger verdienten Summenhart im Jubiläumsjahr unsrer Hochschule eine literarische Ehrensäule zu setzen.

Unser Zweck hiebei ist, nicht blos an ruhmwolle Namen und Personen zu erinnern, sondern auch die Culturzustände, welche die Männer repräsentiren, dem heutigen Geschlecht zu vergegenwärtigen und ein Verständniss des Geistes, in welchem vor 400 Jahren die Hochschule inangurirt und in den Kreis der europäischen Gelehrlenschulen eingeführt worden, zu gewinnen. Wir werden Einblick thun in das wissenschaftliche Leben und die literarische Thätigkeit einer Gelehrtengeueration, welche dem Beginne der nenen Zeit, dem Wiedererwachen der homanistischen Shudien, dem Ende der alten Scholastik und dem Anfang der religiösen Reform so nahe steht. Noch in neuester Zeit wurde es als unerlässliche Anfgabe bezeichnet, den Zustand der Theologie etwa um 1490—1510 genan zu untersuchen <sup>3</sup>). Hiezu dürfte unsere Arbeit ein nicht unwillkommener Beitrag sein.

Summenhart ist ein Typus des biedern alten Professorenstandes, und wir getranen uns an ihm nachzuweisen, wie treffend ein Geschichtschreiber unsrer Universität diese alte Zeit und ihre Professoren kennseichnet: »Die Universität Tübingen«, sagt er, »war seit ihrer Entstehung durch den gründlichen echt wissenschaftlichen Geist ihrer Gelehrten, die nicht nach auffallenden neuen Systemen und Theorien haschten, sondern mit deutschem Fleiss und echter Forschbegierde mehr im Stillen wirkten, vor vielen andern Akademien ausgezeichnet« \*).

Über das Leben und die änssern Schicksale Summenharts haben wir nur sehr dürftige Nachrichten 1, wie ja das Quelenmaterial aus den ersten Jahrzehnten der Universität überhaupt fast vollständig mangelt. Bei Summenhart aber kommt hinzu, dass er aus dem Stillleben des damaligen Gelehrtenthums nur bei seltenen Anlässen heransgetreten; ihn hatten keine welt-

geschichtlichen Ereignisse, keine besonderen Missionen im k lichen oder staatlichen Dienst aus der Studierstube herausg sen, er war ein sesshafter Lehrer, wohl befriedigt durch Obliegenheiten und Ehren seines Berufes, dem er über sehon in der besten Kraft des Mannesalters durch den Tod rissen wurde.

Konrad Summenhart stammt aus der altwürttembergis Stadt Calw. Sein Geburtsjahr lässt sich nicht angeben b. studierte in Paris b, wurde daselbst 1476 Baccalarius und ke 1478 als Magister in die Heimat zurück, wo er in demse Jahr in Tübingen als Professor in der Artistenfacultät a stellt und gleichzeitig mit Johannes a Lapide immatriku wurde und von nun an als sansgezeichnete Zierde und als anchmster Grundleger und Theologe der Universitäts, wie Me sagt, wirkte.

Unter die Lehraufgaben der Artistenfacultät gehörte malter Ordnung die Physik im damaligen Unfang der Dischin; sie umfasste nemlich nicht nur die Naturgeschichte was naturehre in der heutigen Bedeutung der Worte, sondern as ser der Naturphilosophie noch die Anthropologie und Psycholog welche selbst im engen Anschluss an Aristoteles und seine mitelalterlichen Commentatoren gelehrt wurden. So finden was auch Summenhart schon 1478 mit Vorarbeiten für sein un fangreiches Werk über die Physik beschäftigt; er habe, so exählt er selbst, in diesem Jahr um Bartholomäi Abends 9 Ukwährend er an diesem Buche arbeitete, einen Mondregenbogebeobachtet 1).

Indessen war eine Anstellung in der Artistenfacultät gi zwöhnlich nur eine Vorstufe für den Eintritt in eine der höher Facultäten. Obgleich nemlich in gewissem Sinn der Schwer punkt der wissenschaftlichen Studien und Übungen in der phili sophischen Facultät mit ihrer streng scholastischen Discipli ihren Disputationen und Prüfungen lag, so nahmen doch gerad

in Tübingen die Artisten nach Rang und Gehalt eine so verhältnissmässig niedrige Stellung ein, dass es scheint, die Artistenfacultät sollte nur eine Übungsschule auch für die Lehrer sein und den Weg zu höhern Amtern und Lehraufgaben bahnen. So finden wir auch Summenhart bald unter den Theologen, jedoch in der eigenthümlichen Erscheinung, dass er sich zu beiden Facultäten zugleich bekennt. Es hängt diess wohl mit dem Umstand zusammen, dass die Universität noch in ihrer ersten Organisation begriffen, und dass die Lehrkräfte und Lehraufgaben innerhalb der sich zunächst berührenden theologischen und Artistenfacultät nicht vollständig in das Gleichgewicht gebracht waren, wesshalb eine dauernde Fixirung der Lehraufgaben an die Lehrstellen, wie wir sie später - durch die Studienordnung von König Ferdinand a. 1525 - finden, noch nicht erfolgt zu sein scheint, so genau auch sonst die Facultütsstatuten die Vorlesungen und Übungen geregelt haben.

Im Sommer 1484 ist Summenhart Rektor der Universität; um dieselbe Zeit wird sein Übertritt in die theologische Facultät eingeleitet. Zu diesem Zweck bewarb er sich nun um die theologischen Grade, die ihm nach der umständlichen Weise der Promotionen der damaligen Zeit in folgender Ordnung ertheilt wurden. Der mit principiare bezeichnete Akt, d. h. eine vorgeschriebene Vorlesung über die h. Schrift (cursus biblicus) fand statt im J. 1484 am Tage des h. Chrysostomus; erst am 8. Febr. 1487 erfolgte die ebenfalls obligate Vorlesung über die Sentenzen des Petrus Lombardus, über welche der Candidat fortan »pro forma« su lesen hatte. Die Ertheilung der Licentia erfolgte am 12. October, und am folgenden Tag fand der feierliche Schlussact (vesperiæ) der Promotion statt, eine solenne Disputation, welche der Candidat mit drei Doktoren seiner Facultat zu bestehen hatte. In die »aula magistralis« eingeführt, d. h. zum Doktor promovirt und mit den Doktorinsignien ausgestattet wurde Summenhart erst am 13. October 1489, am gleichen Tage mit Wendelin Steinbach, dem vertrauten S ler Gabriel Biels, Professor der Theologie und Beichtvater Grafen Eberhard, welcher denn auch der Promotion anwe und die Kosten derselben auf sieh nahm \*).

Anch nach dem Eintritt in die theologische Facultät schränkte Summenhart seine Thätigkeit nicht auf diejenigen L fächer, welche sonst die Aufgabe der Professoren der Theologie bi ten, nemlich die Erklärung der heil. Schriften des alten und ne Testaments und der Sentenzen des Petrus Lombardus (dogmatis Theologie); wir finden ihn vielmehr auf einem Felde thätig, ches nach damaliger Ordning zwischen den Philosophen und risten (Kanonisten) getheilt war; gerade diejenige unter sei Schriften, welche seinen Namen vorzugsweise auf die Nachwelt bracht hat, sein Werk ȟber die Verträge« mit Einschluss kleineren Abhandlung ȟber den Zehnten«, greift einestheils die Moralphilosophie (Naturrecht), anderntheils in das kane sche Recht ein, obgleich allerdings auch die Theologen scholastischen Zeit sich ihr Anrecht auf diese Materien »theologia moralis« vorbehielten. Summenhart hatte sich al anch in der That von der Artistenfacultät nicht ganz abgelös er erscheint noch 1488 als Decan der Artisten und schreibt si noch 1500 »professor artium«. Das Rektorat der Universit bekleidete er 1484, 1491, 1496, 1500.

Seiner vielseitigen und besonders literarisch fruchtbar Thätigkeit wurde Summenhart durch einen frühen Tod entri sen; er starb an der Pest im Kloster Schuttern bei Offenbu und wurde auch daselbst vor dem Chor der Kirche begrabe am 20. October 1502°). Der berühnte Humanist und Dichte Heinrich Bebel aus Justingen verherrlicht seinen Freun Summenhart in einem prächtigen Epitaphium 10).

#### II.

Wo immer Summenharts von Zeitgenossen erwähnt wird, geschicht es in den ehrendsten Bezeichnungen sowohl für seinen persönlichen Charakter als für seine wissenschaftlichen Leistungen. Er ist ihnen ein » Monarch unter den Theologena, ein »Phönix unter den Doktorena, ein Mann nicht nur von der glänzendsten Erudition, sondern auch von musterhaftem Lebenswandel, ein überaus angesehener Redner und Lehrer. Jakob Wimpheling und Heinrich Bebel begleiten seine Schriften mit begeisterten Epigrammen, Vornehmlich aber wird ihm nachgerichmt ein reines warmes Streben nach einer Verbesserung der wissenschaftlichen und kirchlichen Zustände seiner Zeit; namentlich bezeichnend ist, was aus dem Munde seines Schülers Joh. Staupitz, des spätern Augustinerprovinzials, überliefert wird, derselbe habe Summenhart mit tiefer Bewegung ausrufen hören: Wer wird mich Unglücklichen einmal erlösen von diesem theologischen Gezänke! 1)

So geht sein Lob von Mund zu Mund und findet sich in gleicher Weise bei den Literarhistorikern wie bei den Geschichtsschreibern der Universität. Freunde der alten und Freunde der neuen Richtung nehmen ihn für sich in Anspruch.

Doch möchte für die Charakterzeichnung eines Mannes aus damaliger Zeit, welche die schroffen Parteigegensätze einer spätern Epoche noch nicht kannte, wohl auch daran zu erinnern sein, dass aus einer Literaturepoche, in welcher die huma-

nistische Rhetorik die nüchterne akademische Ausdruckst mehr als je überwältigte, und in welcher Freundlichkeit Lob manchmal in masslos angestrengten Ausdrücken at streut wurde, nicht jedes Attribut eines belobten Mannes vollwichtig angenommen werden will und die Distichen der beergekrönten Poeten ebenso oft für ein Spiel mit klinge Worten als für aufrichtige Huldigung gelten können. 1 kommt dass, wie man in Kriegszeiten Schätze vergräbt Brunnen verschüttet, in den Kämpfen der Reformation ganze Ti merfelder über den Erinnerungen an die ersten Zeiten der versität anfgeschüttet worden sind; nur noch leise gedachte da und dort der alten Zeiten und Männer, und sagenhafte klänge an die alte Geschichte pflanzten sich von Hand zu H und von Mund zu Mund fort. So sind namentlich die U lieferungen über die Parteinngen und scholastischen Zänkereien, in den beiden Heerlagern, der Adler- und der Pfanenbur stattgefunden haben sollen, sowie über den Antheil der Pro soren an denselben, durchaus unzuverlässig, und höchst wed scheinlich sind Vorgänge von andern Universitäten auch n Tübingen localisirt worden 2).

Wir sind daher, wenn wir die Bedeutung Summenha innerhalb der Faenltät und seine wissenschaftliche Richtung k nen lernen wollen, fast einzig auf seine uns noch erhalten nicht eben zahlreichen, aber zum Theil sehr umfangreichen u durchgehends sehr sorgfältig gearbeiteten Schriften, so weit zum Druck gekommen sind, angewiesen. Dieselben sind uns mehrfach wichtig; die einen von ihnen gewähren uns ein Einblick in den damaligen Stand und Betrieb der akademisch Studien und theologischen Schulen überhaupt; die andern hab ein hohes culturgeschichtliches Interesse allgemeinerer Art a Quellenschriften für die Erkenntniss der literarischen und si lichen Znstände des Landes.

Deutlich scheiden sich in der Wirksamkeit Summenhar

zwei Epochen, den Lehraufgaben entsprechend, welche ihm zuerst in der Philosophie und sodann in der Theologie zugefallen waren.

In der ersten Epoche ist er Scholastiker im ausgeprügten Sinne des Wortes; er war es vermöge seines Bildungsganges und vermöge seiner Berufsstellung. Nur ein Scholastiker konnte damals auf einen Lehrstuhl der Philosophie berufen werden, und sogar nur ein solcher, welcher sich schon für eine der beiden Richtungen, an welchen der gauze Betrieb der Wissenschaft zu hängen schien, entschieden hatte; denn es sollten von Anfang an beide Richtungen, und beide in gleicher Zahl der Lehrstühle in Tübingen vertreten sein, zwei vom alten und zwei vom neuen Weg, wofür die Bezeichnungen Realisten und Nominalisten allerdings nicht mehr zutreffend waren, da der Hauptdifferenzpunkt nicht so fast in der Annahme oder Verwerfung der Realität der Allgemeinbegriffe (Ideen, species), als vielnehr in der Frage lag, auf welche Weise die Erkenntniss von den Ideen der Dinge gewonnen werde.

Summenhart gehörte dem alten Weg an, den auch Johannes a Lapide in Paris, Fasel und Tübingen vertreten hatte, während Gabriel Biel und Paul Seriptoris aus Weil der Stadt zu den »moderni» zählten; die letztern hiessen auch Occamisten, denn modern in dem Sinn einer eigenen Lehre wollte auch von ihnen keiner sein; die Auktorität eines grossen Führers galt Alles. Aber auch die Realisten waren diess keineswegs in der Richtung der thomistischen Theologie, welche heutzutage wieder als die Norm der realistischen Doktrin gilt, sondern sie waren Skotisten und hatten damit in der Erkenntnisslehre wie in der Lehre vom Willen im Verhältniss zum Intellekt sehon starke Schritte von der classischen Scholastik hinweg nach der Richtung Oceams gethan §). Eine wesentliche Fortentwicklung und Förderung der Philosophie und speculativen Theologie war unf diesem Wege nicht mehr zu hoffen.

Schon waren die Blicke der einsichtsvolleren Männer ans der alten Schule nach einer ganz andern Seite hin z det; denn ein frischer Luftzug kam vom Humanismus h

Man ist in unsern Tagen gewöhnt, eine tiefe Kluft I festigen zwischen den Vertretern der alten Lehre und Me und dem Geiste der Renaissance des klassischen Alterthun seinem Gefolge, dem sog. Humanismus; und es wurde bef lich gefunden, dass der erlauchte Gründer der Universität eine Anzahl von Lehrern humanistischer Bildung und Rie zu gewinnen gesneht, anstatt einer absterbenden Bildung einmal ein Heiligthum zu bauen.

Allein in Tübingen finden wir von Anfang an dur keine feindliche Spanning zwischen der scholastischen The und der humanistischen Richtung, vielmehr sehen wir ge unsere hervorragenden Theologen nicht blos in persönlich fre lichen Beziehungen, sondern im geistigen Verkehr mit hun stischen Kreisen. Johannes a Lapide, der als strenger treter des salten Wegsa von Paris nach Tübingen gekom war, bildete bald darauf in Basel geradezu den Mittelf eines Freundeskreises, welcher die hervorragendsten Männer neueren wissenschaftlichen Richtung damaliger Zeit umfa wie Joh. Mathias von Gengenbach, Ulrich Surgant, Geiler von Kaisersberg, Sebastian Brant, Christoph Utenheim, Joh. Amerbach 1). Ja man hat bemerkt, gerade die Realisten, welche im Ganzen die wissensch licheren Köpfe unter die Ihrigen zählten, vorzugsweise das wachende Studium der Alten gepflegt 5). Aber auch Gabi Biel, der Occamist, stand in Briefwechsel und vertrautem 1 kehr mit den berühmten Strassburgern, dem Patricier und nonicus Peter Schott und mit Geiler. Mit Reuchlin the er sich in die Gunst des Grafen Eberhard; H. Bebel fe ihn in Gedichten 6). Neben ihnen hat anch Summenhart s das Lob und die Freundschaft der Humanisten erworben;

war ihnen ein freisinniger Mann, der sich mit Widerwillen von dem scholastischen Gezänke abgewendet und dagegen auf ein gründliches Studium der heil. Schrift gedrungen habe. Wenn Reuchlin nach Tübingen kam, war er Summenharts Gast. Strassburger Freunde haben nach seinem Tod sein grosses Werk über Physik zum Druck gebracht.

Dennoch steht Summenhart, und besonders in seiner ersten Periode, noch vollständig auf dem Boden der alten Lehrweise; ihm war in der Philosophie Aristoteles der Meister, und das Princip der Schulanktoritäten war noch ungebrochen. Aber man werkennt den Gang der theologischen Wissenschaft doch vollständig, wenn man sich die Theologen gegen Ende des 15. Jahrhunderts ganz unberührt von den grossen Ideen vorstellt, welche seit hundert Jahren sehon Welt und Kirche in Aufregung versetzt hatten; und man überschätzt ungeheuer die Bedeutung des sog. Humanismus, wenn man auf seinen Einfluss jene ganze geistige Bewegung zurückführen will, welche die neue Zeit mit ihren Umwälzungen in der religiösen und Rechtsordnung herbeigeführt.

Innerhalb der Kirche selbst hatte die Erkenntniss grosser Übelstände und der Ruf nach einer »Reformation an Haupt und Gliedern» sehon vorlängst zu den grossen Reformationsconcilien zu Constanz u. s. w. geführt; die Bewegung kam niemals mehr zur Ruhe, und kein Theologe konnte sich der Aufgabe entziehen, den grossen Fragen über Kirchenverfassung und Kirchenveform seine Aufmerksankeit zuzuwenden. Was man von scholastischen Streitigkeiten und Spitzfindigkeiten erzählt, das waren doch eigentlich nur Schulibungen und Disputationen innerhalb der Artistenfacultät, welche einen ähnlichen Zweck hatten wie etwa an unsern humanistischen Mittelschulen der Betrieb der mathematischen Wissenschaften, nemlich eine Art von geistigen Zuchmittel zu sein, wodurch die Schüler erst für die höhern geistigen Aufgaben vorbereitet werden sollten.

Sodann musste der unleugbar gewaltige Anfschwun geistigen Lebens und der literarischen Produktion seit Erh des Bücherdrucks doch vor allem in den theologischen Kreis merkbar werden, wie er ja meist auch von ihnen ausgegange Sorgfältiger leitet man nicht im Frühling die Wasserbäc die Matten, um sie zu befruchten; emsiger werden nicht Überschwemmungszeit die Fluthen des Nil in die Kana fasst und landeinwärts geleitet, als man die durch die druckerkunst erschlossenen Geistesschätze nach allen Seite sich anzueignen und auszuwerthen bemüht war. Regsamkeit konnten die scholastischen Theologen nicht mi schränkten Armen zuschauend stehen bleiben. Mit der leich Verbreitung der literarischen Erzeugnisse und Errungensel erwachte von selbst ein gewisser Sinn für geschichtliche Be lung der wissenschaftlichen Probleme; in viel höherem jedoch erhielt das theologische Studium Impulse zu einer Sprachkenntniss fundirten Vertiefung in die heiligen Schr sowie zu den umfassendsten Untersnehmigen über die politi. und noch mehr die socialen Zustände. In welcher Weise menhart an diesen Bestrebungen sich betheiligte, wird aus Analyse seiner Hauptschriften zu erörtern sein, um auch diesem Wege nachzuweisen, dass von einem Stillestehen Wissenschaft bei alten scholastischen Formeln vor dem Ein fen der Homanisten in die öffentlichen Tagesfragen durc nicht geredet werden kann, Nicht die Hinnanisten haben neue Zeit gemacht; sie sind vielmehr nur das Produkt geistigen Evolution, welche ihren Ursprung an den Haupts. der gelehrten Zeitbildung überhaupt hatte.

Die äussere Form des Unterrichts und der gelehrten a stellung war aber noch die alte, stehen gebliebene, scholasti. Als akademische Lehrer stellte man sich nur solche Männer welche selbst die strenge Systematik und Zucht der Schule da gemacht. Mit dem Begriff der Schule verknüpft sich von s

die Vorstellung von Anktoritätsglauben, Halten an der Überlieferring, auch wohl etwas Pedanterie. Diess hat seine guten Gründe. Der Bestand einer Corporation, wie die Universität ist, erfordert, dass ihre Mitglieder sich einem geschlossenen Organismus einfügen und unterordnen, sich ihre Anfgaben nicht willkürlich selbst antheilen, sondern sich anweisen lassen, und mit einem edeln Chorgeist und mit dem Bewnsstsein der Verantwortlichkeit auch Sinn und Takt für Anfrechthaltung der corporativen Überlieferungen verbinden. Das Interesse des Unterrichts aber verlangt, dass diejenigen, welche junge Männer in die Strenge geistiger Arbeit einführen sollen, die Strenge der Selbstzucht auch an sich erfahren. Viele unter den begabtesten Humanisten haben solche Unterordnung unter den Zwang einer festen Anstellung verschmäht und sich vor Annahme eines öffentlichen Amtes gescheut, haben ein nustetes Leben und Wandern vorgezogen 1), haben viel eher wie die Sophisten und Encyklopädisten zerstörende Keime in das geistige Leben, in Religion und Sitte, hineingetragen, als dass sie wissenschaftliche Systeme gebant hätten. Was einzelne aus ihnen für die Organisation des Unterrichts an den Mittelschulen geleistet haben, Männer wie Alexander Hegius, Rudolf von Langen, Dringenberg, soll ihnen unvergessen sein. Aber für die systematischen Wissenschaften konnte man der Scholastiker noch lange nicht entbehren. Manche Schüler kamen fast noch in den Knabenjahren an die Universität und sollten, wie Wimpheling klagt, die Erklärung des Aristoteles verstehen, während sie kaum die Grammatik kannten 8).

Aus der ersten Periode Summenharts haben wir nur ein Werk, welches mus einen Einblick in den damaligen Stand der philosophischen Studien in der Richtung der Naturphilosophie gewährt; es ist sein Commentar zu der Physik des Albertus Magnus im Anschluss an dessen Schrift: »Philosophia pauperum». Es wird in dem genannten Commentar überall das traditionele

Material so erschöpfend als möglich mitgetheilt und übe aristotelisch-albertinischen Standpunkt wird nicht weseutlie ansgegangen; doch fehlt es auch nicht an einzelnen eigene obachtungen von Naturerscheinungen und neuen Erklärun suchen; es war noch kein Paracelsus in die alten Schul gefahren, um ihren Apparat über den Haufen zu werfen; es muthet uns vom Standpunkt der heutigen Forschungsme ungemein naiv an, mit welchem Ernst auf der einen Seite diglaublichsten Überlieferungen und Phänomene gläubig angenen und mit welcher Sicherheit auf der andern Seite für jede scheinung eine Erklärung gegeben wurde. Aber um wie sist die heutige Wissenschaft weiter, über wie viele Phänostimmen die Erklärungen der heutigen Forscher zusammen

Mit Stolz aber hebt es Summenhart hervor, dass s Gewährsmann, Albert d. Gr., unser schwäbisches Vater geboren hat, dessen Ruhm er geworden ist. Ja mit den Sc ten Alberts, fügt er bei, habe sich ereignet, dass gleichsam Jordan rückwärts geflossen zu seiner Quelle. Denn zähe chemals die Philosophie von den Griechen zu den Lateinern flossen, sei später ein Theil der Philosophie Alberts durch e griechischen Interpreten aus dem Lateinischen in das Grie sche übertragen worden <sup>9</sup>).

Die zweite Epoche für die wissenschaftliche Entwickl Summenharts dürfen wir wohl von seinem Übertritt in die te logische Facultät datiren. Hauptaufgabe der theologischen cultät war die Erklärung der heil. Schrift, das Bibelstudin und zwar hatte sich um diese Zeit eine auf das Studinm Grundsprachen gestützte wissenschaftliche Behandlung der Schrerklärung schon ziemlich Bahn gebrochen; der Typus hie, war Nikolaus von Lyra († 1340 zu Paris). Anch wurde um diese Zeit wohl erkannt und ausgesprochen, dass das schastische Studium nicht um seiner selbst willen, sondern Zucht und Übung für das tiefere theologische Verständniss et

Quellen unsers Glaubeus, der heil. Schrift vor allem und sodann der Väter, betrieben werden solle. Um die Anfänger, sagt Gabriel Biel 10), zur Erkeuntniss und zur Liebe Gottes, dem Ziel aller Erkenntniss, zu führen, ist es schwierig und unzweckmässig, sie unmittelbar an die heil. Schrift zu verweisen, dieses so grosse und weite Meer, das nur von Erfahrenen ohne Gefahr durchschifft werden kann; darum hat man seit langem beim Vortrage der Theologie das Werk des Lombarden, in welchem die kirchlichen Lehren zusammengestellt und begründet sind, zur Vorlage genommen. Anch an die Kircheuväter, bemerkt einmal Geiler von Kaisersberg 11), sollen die ungebildeten Anfänger in der Theologie nicht gleich verwiesen werden, sondern an die Scholastiker und Neueren, und sollen sich mit jenen Quästionen abgeben, welche zum Disputiren, zur Widerlegung der Häretiker, zur Schärfung des Verstandes und zur Verständigung über scheinbare Widersprüche in der heil. Schrift besonders geeignet sind.

Summenhart spricht sich über den hohen Werth und die Nothwendigkeit des Bibelstudiums bei zwei besonderen Gelegenheiten aus. Als er bei dem akademischen Act, welcher nach dem Ableben des Herzogs Eberhard veranstaltet wurde, die Trauerrede auf den Verstorbenen hielt, rechnete er es unter die höchsten Vorzüge des Regenten, was er persönlich in der Bibel geforscht und für die Förderung des Bibelstudiums gethan. Indem er auf den Herzog die Worte Sir. 39, 1-5 anwendet, ruft er aus: "Hat er nicht in Wirklichkeit die Weisheit der Alten, erforscht, er, der den Kanon des alten und neuen Testamentes in welchem allein schon wie in einem Brunnen alle Weisheit der Wissenschaften wohnt, so oft las und sich vorlesen liess, ja mehrmals vollständig durchlas und das Gelesene seinem treuen Gedächtnisse derart einprägte, dass man ihn fast für einen Professor der Bibel hätte halten können; er, der zuweilen eher seine Vorleser ermüden und überdrüssig werden sah, als er selbst

in seiner Begier nach Weisheit gesättigt wurde. Solche schritte machte er hierin, dass er in der Kenntniss der Schriften - mit grossem Schmerze sei es gesagt - gar chem Geistlichen und Mönch überlegen war. gnügte er sich nicht mit den geschichtlichen Büchern, mit w sich auch sonst wohl Laien beschäftigen, sondern, was den ren Liebhaber der Weisheit zeigt, er widmete sich mit Ve den lehrhaften Schriften, den Sprüchwörtern Salomons, den dieer, dem Ecclesiasticus und dem nach Philonben annten 1 und er begnügte sich nicht etwa mit einer Übersei sondern nahm eine nach der andern zur Hand, gleich jeder spätere Übersetzer und Drucker weniger von dem re Geschmack der Sache vermissen lasse; er beruhigte sich bei einer einzigen Übersetzung des alten Testamentes, son liess deren sechs in sechs Columnen nebeneinander schre welche er Exapla nannte.« Diese Stelle, die wir mit ger Abkürzung wiedergegeben, lässt im Zusammenhang deutlich kennen, dass Summenhart selbst bei diesen Studien Eberh als gelehrter Rathgeber und Übersetzer betheiligt war, wi anch, nach eigener Angabe, die Meditationen und Selbstgespr des h. Augustinus für den Herzog verdeutschte.

Noch viel eindringlicher redet Summenhart über das B studium und beklagt dessen Vernachlässigung mit den bet testen Worten in einem längeren Vortrag, den er im Kl Hirsau auf Ansuchen eines Abtes vor versammelten Provinz capitel im F. 1492 gehalten hat. Den hier versammelten t tetern von Klöstern der Mainzer Benediktinerordensprovinz Summenhart in tief einschneidender Rede seine Beobachtun und Warnungen über die im Mönchswesen eingerissenen Ar stände aus Herz, deren er besonders zehn einlässlicher bespavill, unter ihnen nicht der geringste die Unkenntniss und V nachlässigung der heil. Schrift. Nachdem er bei Erwähn, der üppigen mit weltlichem Prunk geschmückten Bauten darh geklagt, dass deren Bewohner mehr am Marmor als an den Büchern die Angen weiden, und lieber bei Bewunderung der Kunstgegenstände als bei der Betrachtung des göttlichen Gesetzes verweilen, begegnet er der Einrede, dass ja gerade die Kunstgegenstände, besonders die Gemälde, die Bücher der Laien seien. Mag Salomon, sagt Summenhart, den Tempel des alten Bundes in dieser Art banen; ja man kann es noch ertragen, wenn in Städten und Dörfern so gebaut wird, wohin die Leute strömen, deren Einfalt sich an den Malereien ergötzt, weil ihnen die Texte der heiligen Schriften unbekannt sind. Die Mönche aber sollten die Geschichte der heil. Schrift mehr in den Büchern lesen, als an gemalten Wänden oder Bettbedachungen. Wer sich an die Bücher der Laien, d. h. an die Gemälde hält, erweist sich ebendamit als unkundig der Schriftwissenschaft. Wenn die Mönche so viele Mittel für Gemälde und geschnitzte Bilder zu verwenden haben, warum verwendet man sie nicht vielmehr für die Bücher der Gelehrten und für diejenigen, welche nach Gottes Bilde geschaffen sind? Vor den weltlichen Beschäftigungen, sagt er weiter, wo hört man das sisse Geflüster der heiligen Schrift, das wie die Wasser Siloes leise dahin fliesst? Vielmehr hört man den Lärm roher Banern und Zinsleute. Ja, fürwahr, gleichwie in nicht wenigen Theologenschulen viel lauter Aristoteles und sein Commentator Averrocs das Wort führen, als Christus und der Apostel, so hört man in manchen Klöstern mehr die Laudwirthe und Jäger, als die Lehrer der heil. Schrift!

Vou Summenharts eigeneu Leistungen in der Schriftforschung liegt uns ein sehr bemerkenswerthes Denkmal vor, ebenfalls in Form eines Vortrags, wie solche nach akademischer Sitte der Zeit an gewissen Festtagen des Jahres z. B. am Tag des h. Augustin, des h. Ivo, der h. Katharina, am h. Christabend, vor versammelter Akademie gehalten wurden. Der Vortrag, der anf zwei Tage, nemlich die Christabende d. J. 1194 und 95, wertheilt und später in erweiterter Gestalt herausgegeben

wurde, befasst sich mit dem Nachweis, dass nach den nissen des alten Testaments, ja selbst nach jüdischen und nischen Traditionen, der im Gesetz und in den Propheten heissene Messias nicht blosser Mensch sondern Gott sein mi Dieser Beweis nicht blos für die Messianität sondern für Gottheit Jesu aus dem alten Testament ist nun freilich einer Kühnheit geführt, für welche unsere heutige nüchteru ständige Exegese keinen Sinn mehr hat. Aber die wissensch lichen Grundlagen sind die richtigen. Es ist ihm darum thun, deu Glauben an die Gottheit Christi, den wir vor a Wissenschaft besitzen, auch wissenschaftlich zu bewähren, de sagt er mit Ambrosius, wer Glauben verlangt, muss den Gl ben begründen. Zur wissenschaftlichen Begründung des Gl bens aber genügt es nicht, einzig bei der lateinischen Übersetzu und bei den mittelalterlichen theologischen Erklärern stehen bleiben. Summenhart weiss vielmehr die überlieferte Übersetzu an dem Urtext zu prüfen und diesen selbst an einzelnen Ort durch Herbeiziehung der chaldäischen Targum und jüdisch Exegese zu erlänteru 12). Er folgt freilich vornehmlich d Fusstapfen des Nicolaus von Lyra, und seine selbständigen Ve suche in der Textvergleichung und Textkritik auf Grund sein Sprachkenutnisse sind dilettantisch und nicht frei von einer g wissen Ostentation mit anssergewöhnlicher fremdartiger Geleh samkeit 13). Aber für die damalige Zeit ist seine Kenntnis des Griechischen und Hebräischen sehon sehr ansehnlich, el gleich er unter seinen damaligen Collegen einen hatte, dem hierin wohl die Palme abtreten musste, Paul Scriptoris.

Summenharts wie Scriptoris Verdienste um Förderung de hebräischen Studien sind durch einen dankbaren Schüler der Nachwelt kundgegeben worden, durch Konrad Pellican, welcher erzählt, wie er, ein Jüngling von 20 Jahren, durch die Bekanntschaft mit den Schriften des Nicolaus von Lyra zum Studium des Hebräischen angefenert und von Paul Scriptoris in

Linsenmann, Summenhart.

seinem Verlangen bestärkt und zu Summenhart geführt worden sei, der ihn mit literarischen Hilfsmitteln versehen und noch kurz vor seinem Tode nachdrücklich ermahnt habe, seinen Eifer, hebräisch zu lernen, nicht aufzugeben; denn wahre Theologie könne auf nichts gebaut werden als auf die Bücher des alten Testaments in Verbindung mit den evangelischen Schriften 14). Kann demnach Summenhart zu denjenigen Männern gezählt werden, welche in Deutschland dem wissenschaftlichen Studium der heil. Schrift Bahn gebrochen und damit einen wesentlichen Schritt über das Mittelalter hinaus gethan haben, so liegt doch der Schwerpunkt seines Wirkens auf einem andern Gebiet, dessen Anhau zu seiner Zeit ebenfalls kaum erst in Angriff genommen war, um wenigstens von Deutschland zu reden; es ist die Gesellschaftswissenschaft, oder im modernen Ausdruck die sociale Frage im umfassendsten Sinne des Wortes. Wie er zu den Studien über die socialen Fragen gekommen, erklärt er selbst mit einer Art von schalkhaftem Humor: » So lange die Welt im Aufgange begriffen war, da wuchs die Wollust heran, die der Jugend mehr befreundet ist; nun aber die Welt altert und dem Untergang entgegen geht - und es ist ja das Ende der Jahrhunderte bei uns angekommen so ist es, auf dem Standpunkt der verdorbenen Menschennatur, natürlich, dass jetzt die Habsucht überhand nimmt, welche, wie man sagt, mehr bei den Alten zu Hause ist.« So in der Vorrede zu seinem grösseren Werk über die Verträge; an demselben Orte spricht er sich aber überhanpt über die Nothwendigkeit aus, dass man von unfruchtbaren logischen und metaphysischen Untersuchungen fortschreite zu jenen praktischen Fragen des Lebens, welche für die Sicherstellung des Gewissens und des Seelenheiles in den mannigfachen Verwicklungen der gesellschaftlichen Rechte und Pflichten von grosser Wichtigkeit seien. Man dürfe sich nicht davor scheuen, und die Gelehrten sollen es nicht unter ihrer Würde halten, was man einstens dem Sokrates zum

Lobe anrechnete, dass er die Philosophie zum Leben und Sittenlehre in Beziehung brachte. Noch lassen es sich fre die meisten seiner Zeitgenossen nicht verdriessen, an Fr und Materien, die nur dem Namen nach zur Theologie gehi in Wirklichkeit aber mit der Theologie entfernt nichts zu haben, ihre Zeit und ihre geistige Kraft zu setzen; sie wi nur Fragen aufzuwerfen, aber nicht aufzubauen. Warum d so fragt er mit den Worten des Kanzlers Gerson, heissen Theologen unserer Zeit wortreiche Sophisten, die blosen Scha nachjagen (phantastici), als weil sie das Nützliche und Erke bare bei Seite lassen, und sich mit bloser Logik und Metaf sik abgeben oder auch mit der Mathematik, wann und wo sich nicht gehört! Der Minerva, die man sich als Göttin Weisheit denkt, sind die Spinnen zuwider und verhasst. A mand möge einreden, er wolle lieber mit den scholastischen S tilitäten und Zänkereien, welche Mühe und Kopf erfordern, s. befassen, weil man die Moralfragen, welche sieh auf Gewisse entscheidungen beziehen und leicht und einfach seien, ohne Mit erfassen könne sobald man nur wolle! - Die verschieden Zeiten haben ihre verschiedenen Bedürfnisse. Wenn die Häres an der Materie des Glaubens rüttelt, wendet man Kraft un Schweiss auf für die Lehren des Glaubens; nun aber die Kirch vor den Häretikern Ruhe hat, wende man die Aufmerksamke den sittlichen Fragen des Lebens zu; die Krankheit de Zeit ist nun eben die aus der Habsucht entspringende Ung rechtigkeit, die sich in den »ungerechten Verträgen«, im Besil und Austausch der Güter vollzieht.

Summenhart hat, wie sein College Biel, an eine der höch sten wissenschaftlichen Aufgaben Hand angelegt, lange ehe di sociale Krisis wirklich zum Ansbruch kam, die in der Reformationszeit besonders durch die Bauernkriege Deutschland er schütterte. Aber Summenharts Arbeit kam über die scholastische Form und über den Doktrinarismus der Schulstube nicht hinaus

Diejenigen, welche später die sociale Frage in Fluss brachten, hatten weit weniger Kenntnisse und Verständniss von ihr, als der Tübinger Gelehrte; aber sie wussten zum Volk zu sprechen, Schlagwörter auszugeben, das Volk über seine Lage zu belehren, — wenn man es so heissen darf, was besser irreführen genannt würde.

Charakteristisch aber ist, wie Summenhart für theologische Untersuchungen den strengen scholastischen Stil, den auch er beibehalten, in Schutz nimmt gegen die, welche auf die schönen Worte achten und gewöhnt sind, durch solche sich einzuschmeicheln; ihm sei, sagt er am Schlusse seiner Einleitung in die Schrift von den Verträgen, mehr daran gelegen, dass seine Beweisführungen und Lehren solid und vorsichtig, als dass sie im Ausdruck polirt und geschmückt seien; es sei kaum möglich, dunkle und schwierige Fragen in sicherer und solider Weise zu lösen und zugleich eine gefeilte und elegante Sprache zu führen, besonders in einer Disciplin, welche es mit praktischen und geschäftlichen Fragen zu thun hat. Der Pomp der Worte verdunkle den Inhalt, und dann gelte Sir. 20, 32: " Verborgene Weisheit und ein versteckter Schatz, welcher Nutzen ist mit beiden?« Schon dem Moses habe der Herr befohlen, seinen Altar aus rohem und unbehauenem Steine zu erbauen (V. Mos. 27, 5. 6). Summenhart kennt eben noch kein Mittleres zwischen dem rhetorischen Stil der Humanistenschulen und der streng geschlossenen Form der scholastischen Dialektik. Auch hat er in seinen grössern Werken dem Leser in der That nichts von der Masse subtiler Untersuchungen und Distinktionen erspart, welche nun einmal der gelehrten Überlieferung angehörten, ob sie schon zum grossen Theil für die jungeren Generationen ihr Interesse verloren hatten. Auch Summenhart kann nicht kurz sein und kann keinen Stein auf seinem Wege zur Seite schieben, er muss ihn aufheben, um ihn wieder wegzuwerfen. Wo er aber nicht an eine bestimmte Schulanfgabe gebunden ist, sondern aus seinem Eigenen redet und in sein Wort seine Seele hineinlegt, wie in seiner Ansprache an die Mo in Hirsau und noch mehr in seiner Trauerrede auf He Eberhard, da wird nicht nur sein Stil gewandt und blüb und seine Sprache feurig, sondern er tritt als Mann vor dessen Begeisterung für wahrhaft wissenschaftliches Str ebenso echt ist, als sein Verlangen nach einer Verbesser der kirchlichen Zustände. Er spricht seine eigenen Gedan und Wünsche aus, wenn er vom Herzog sagt, derselbe habe glüht vor Verlangen, er möchte es erleben, dass ein allgeme Coneil versammelt würde zu einer Reformation der Kirche Haupt und Gliedern 18).

### 111.

Über Sommenharts Schriften sind die Angaben der Biographen und Bibliographen wielfach schwankend und theilweise unrichtig. Wir geben im Folgeuden, was sich mit einiger Sieherheit feststellen lässt, indem wir die einzelnen Werke in der Reihenfolge, in welcher sie gedruckt wurden, anfzählen.

I. Tractatulus bipartitus de decimis defensivus opiniouis theologorum adversus communiter canonistas de quotta decimarum si debita sit jure divino vel humano per Conradum Summenhart de Calw Artium atque sacræ theologiæ professorem in alma universitate Travingeusi ordinarie in Theologia legentem editus et ibidem lectus solemiterape Anno Dni MCCCCXCVII per cundem disputatus. — Impressus quoque in imperiali oppido Hagenaw per Henricum Gran. Finit feliciter Auno salutis nostræ post millesimum quaterque centesimum nonagesimum septimum ipso die Briccii (13. Novemb.). Fol. — Hain, Repertor. bibliogr. n. 15176 fihrt nach Cave-Wharton (fol. 317) md Panzer, Annales I p. 45 n. 207 einen tractatu de decimis, Argentime 1400, unter den Werken Summenharts auf, eine Angabe die durch nichts begründet ist und durch die Überschrift der Ausgabe von 1497 widerlegt wird.

II. Oratio funebris et luctuosa: per magistrum Conradum Summenhart de Calw sacræ theologiæ professorem habita ad universitatem Tüwingensem in officio exequiarum: quod cadem universitas pro illustri principe domino Eberhardo primo duce in Wirtemberg et Deck: tanquam pro suo patrono et funda VII. ydus Martii. Auno MCCCCXCVI: pie peregii, qui pra rus princeps paulo ante in festo beati Mathic apostoli hora perarum: eodem anno diem clauserat extremum . . . . Impr in oppido Tüccingen: per Magistrum Johannem Othmar: AMCCCCXCVIII. 4º. Beigedruckt sind drei kleinere Gedi in Distichen von II. Bebel auf das Gedächtniss des Herzog Vielleicht das erste in Tübingen gedruckte Buch 1). 1

selbe ist eine nicht unbedentende Geschichtsquelle für das La und den Charakter Eberhards im Bart 2),

III. Tractatulus exhortatorius ad attendendum super dec defectibus virorum monasticorum per Magistrum Conrad Summenhart de Calw: sacræ theologiæ professorem: Anno 1 MCCCCNCII in studio Tüwingensi: ad enjusdam abbatis titioucm editus et ad monasterium hirsangieuse: tempore p vincialis capituli: quod ibidem codem anno instabat celebrandu ut per lectorem mensæ promuntiaretur: prædicti patris mandatos stinatus. S. l. a. et typ. 4°. — Ein beigefigtes »Elegidium paræne cum« von H. Bebel ist datirt: Ex Thubingen. MCCCCXVI womit ohne Zweifel anch Jahr und Druckort des Buches i zeichnet ist. Dasselbe ist nach Lettern und Format der orat funcbris conform, mr dass Seitenüberschriften angebracht sin

IV. Tractatus bipartitus in quo quod deus homo fier voluerit: quodque messias in lege et prophetis promissus: no solum homo sed etiam deus esse debuerit et debeat: quinquagini duobus et ultra: veteris testamenti et infidelium hebreorum si mulque gentilium ex scriptura testimoniis: adjectis sparsim avidipsum rationibus congruentiæ plurimis: in bipartiti sermoni forma comprobatur: per Magistrum Conradum Summenhart de Calw sacræ theologiæ professorem in generali studio Tüvingens editus et Anno dni MCCCCXCIIII et V ad cetum ejusdem universitatis in vigilia nativitatis christi per eundem pro magna parte declamatus. S. l. a. et. typ. 4°.

Auch hier ist der Druck den beiden letztgenannten Schriften ganz conferm, das Format um eine Linie höher und breiter. Man darf für alle drei dasselbe Druckjahr annehmen 3). Von drei beigedruckten Gedichten II. Bebels lassen wir eines unten folgen 4).

V. Septipartitum opus de contractibus pro foro conscientia et theologico per magistrum Conradum Summenhart de Calw sacrae theologiae professorem in alma universitate Tubingensi ordinarie legentem compilatum: ac per centum quastiones digestum, ibidem quoque per cundem quoad multarum pragnantium quastionum articulos uberiores solemniter disputatum. Impressumque in imperiali oppido Hagenaw per industrium (sie!) Heinricum Gran: impeusis et sumptibus pravidi Johannis Rynmann: Anno salutis nostrae millesimo quingentesimo XIII die mensis Octobris, Fol. 5)

Eine Ausgabe in 4º von 1497, welche Hain n. 15178 anführt, lässt sich nicht finden. Stintzing wird wohl Recht haben mit der Vermuthung, die Angabe 1497 rühre daher, dass der aus diesem Jahr stammende "Traktat über den Zehnten" dem grösseren Werk "über die Verträge" von 1500 bisweilen angebunden ist").

Von späteren Anflagen, welche Moser p. 40 aufführt, konnten wir nur eine auffinden mit dem Titel:

De contractibus licitis atque illicitis, tractatus Conradi Summenhart de Calw, art. ac. s. theol. doct. In Academia olim Tubingen. publice profitentis. In quo etc. Venetiis MDLXXX. Apud Franciscum Zilettum. Fol.

Eine Schrift »De usura, negotiationibus mercatorum. Venet. 1580», die Moser p. 41 aufführt, ist von der Venediger Ausgabe des op. septip. nicht verschieden. Moser lässt sich durch eine abweichende Citationsweise täuschen.

VI. Conradi Summenhart Commentaria in Summam physice Alberti magni. . . . Literis exens. a solerti Henrico Gran Calcographo in Hagenaw Anno 1507 VII Cal. maias. FolAn der Ausgabe dieses Werkes, die nach dem Tode des fassers veranstaltet wurde, betheiligten sich ausser dem Dri Heinrich Gran Jacob Wimpheling, welcher dasselbe mit grammen ausstattet 1), sodann Thomas Wolf der Jüngere Strassburg, welcher unter dem Datum VII Cal. Martiis eine Dedication an den Leser schreibt 8), und Johannes Cäwelcher nach der Angabe Wolfs das eigentliche Geschäft daktion besorgt haben muss 9).

Wührend Moser das hier verzeichnete Werk als ungedr aufführt, lässt er einen Commentar »in universam Physic 1517 zn Basel gedruckt sein, ein Irrthum den Cave-Wha verschuldet hat.

Von weiteren Schriften Summenharts, die da und dort wähnt werden, ist Allem nach keine gedruckt worden. Er se erwähnt in seiner Rede über die Missstände im Mönchth cinen von ihm verfassten »tractatus de patribus et sanctis ve ris et novi testamenti qui etiam in secularibus literis evaser eruditi«; derselbe ist ebenso wenig aufzufinden als eine Schi »De Sanguine Christi«, welche der anonyme Chronist wom A ster Schuttern erwähnt 10). Von einem Werk »In sentent Petri Lombardi conclusiones« bezweifelt schon Cave-Whart ob es gedruckt worden sei. Endlich von zwei Traktat »De simonia« und »De suffragiis defunctorum« fand Moser n handschriftliche Auszüge, die Wendelin Steinbach gemac Aber auch dieser Codex, der in der Bibliothek des Martis stifts in Tübingen sich befunden und demnach in die dorti Universitätsbibliothek übergegangen sein müsste, findet sie nicht vor.

Was aber von Summenharts Schriften auf uns gekomme ist, würde nach der hentigen Druckweise wohl 15 anschnlich Oktavbände ansfüllen. Würde man dazu die ebenso bedentena literarische Thätigkeit seines Zeit- und Amtsgenossen Gabrie Biel nehmen, so würde aus diesen beiden Gelehrten allein seho der Stand der Theologie damaliger Zeit fast in allen wichtigen Fragen zu entnehmen sein.

Unsre Aufgabe ist für diessmal eine beschränktere. Die folgenden Blätter können wohl Mittheilungen aus der Lehre Summenharts geben, sie können aber auch nicht einmal annähernd über alle interessanten Lehrpunkte wiedergeben, was Summenhart gelehrt und wie er es gelehrt hat. Wir müssen uns selbst in den Texteitaten grosse Beschränkung auferlegen, wenn wir nicht diese unsere Schrift in einer Weise beschweren wollten, welche in keinem Verhältniss zu ihrem Zwecke steht.

### IV.

Die Naturlehre Summenharts gibt uns ein Bild von damaligen physikalischen Weltbetrachtung, welche nun frei einer neuen Weltauschaunng hat weichen müssen, aber in ih Art nicht weniger grossartig zu nennen war. Die Vorauss ungen der mittelalterlichen Weltbetrachtung waren von de der modernen verschieden wie ein Pol vom andern. Die ers war zuerst auf das Grosse und Ganze, auf den Gesammth des Weltgebändes gerichtet und stieg erst von da stufenwe zum Einzelnen und Kleinen herab. Das Gause aberdes W planes war nicht mit den Mitteln der sinnlichen Beoba tung zu überschen und zu ergründen, dazu bedurfte es der S culation; die Naturphilosophie war die Voraussetzung der We betrachtung, aber nicht die Naturphilosophie, wie sie der E zelne voraussetzungslos aufbant, sondern die Philosophie wie als Gemeingut der Gesammtbildung der Zeit gegeben we Aristoteles, wie er aus dem Christianisirungsprocess d Scholastik, durch die Speculation eines Albertus M., Thome von Aquin, Duns Skotus, Occam hindurchgegangen we Neben der wissenschaftlichen Auktorität, besonders Alberts G. 1), gieng aber noch eine andere einher, die der geschich lichen Überlieferung. Thatsachen und Beobachtungen, Mitthe lungen aus ferneu Ländern nahm man mit ehrlicher Zwei sicht in die Treue der Gewährsmänner hin. Summenhart glaub noch mit derselben Naivetät, wie tausend Jahre früher Auguste nus, an eine Reihe von Erscheinungen, welche in durchaus fa

buloser Form überliefert waren und nur theilweise anf Beobachungen zurückschliessen lassen, welche erst in der neuesten Naturbeobachtung verificirt worden sind. Wir winndern uns jetzt nicht mehr, wie es komme, dass die Spreu so kalt sei, um das Eis zu eonserviren, und doch so hitzig, um unreifes Obst-reif zu machen; wohl aber noch über den Salamander, der im Feuer lebt, über den Diamant, der nur im Blut eines Bockes anflösbar ist, über jenen Brunnen bei den Garamanten, der am Tage vor Kälte nicht getrunken und bei Nacht vor Hitze nicht berührt werden kann, über den persischen Fenerstein, der die Hand dessen, der ihn hält, verbrennt; über die cappadwischen Pferde, welche vom blosen Wind trächtig werden?

Echt scholastisch-aristotelisch ist nun hiebei das » 36 (2002). tà varringva. der Grundsatz, dass man an Thatsachen der Erscheinung nicht vorübergehen und sie nicht leugnen, sondern sie stehen lassen und erklären müsse. Die rechte Philosophie muss Alles erklären können. Allein die Erklärung ist nur möglich bezüglich des Grossen und Ganzen; je mehr man, sagt Summenhart, in den Naturdingen herabsteigt zu den Einzeldingen, welche Geheimnisse der Natur sind, desto mehr . nimmt unsere Erkenntniss und Gewissheit ab; um sie zu erklären, könne man ohne die Zuflucht zu einer unbekannten Ursache d. h. zu Gott nicht auskommen; das sei aber auch nicht unphilosophisch, ja wissenschaftlicher, als wenn die Arste über nnerklärliche Wirkungen von Heilmitteln sagen, dieselben geschehen wans einer verborgenen Eigenschaft.« Solche Antwort nenne man Asyl oder Schutzgott (wir würden jetzt sagen Deus ex machina) der Ärste.

Verzichtet so der Philosoph auf die Erklärung alles Einzelnen und Kleinen (Singulären), so trachtet er um so mehr darnach, die Theile zu einem System zu fügen, das Ganze als einen gross angelegten Plau zu erfassen. Und zwar soll der Gesammtplan möglich plastisch vorgestellt werden können;

dazu bedient man sich der sinnlichen Vorstellungen, und Weltgebäude erscheint als grosser Mechanismus. Es lässt in dem Bestreben, die sinnliche Erscheinung festzuhalten sa auf die Gefahr, ein »System des Scheins« aufzurichten, den voraristotelischen Philosophen bis in die Scholastik her eine Bewegung beobachten, welche wie ein doppelter Rücksch erscheint; der erste geschah, gegenüber den früheren Ansich der Philosophen von der Bewegung der Erde, durch Ptoloma selbst, welcher die Erde im Mittelpunkt des Universums un weglich fest stehen lässt, während um sie her die Sphären Planeten und der Fixsterne sich bewegen; der zweite Rücksch besteht darin, dass man diese Sphären nicht mehr blos als geome sehe Kreise, sondern als materielle Sphären dachte, an weh die Sterne befestigt und durch deren Unwälzung sie mit h umgeführt werden 3).

Allein diese Weltauschauung ist nicht einseitig mechanise nur für uuser Auge besteht dieses äusserliche Aucinande hängen und Incinandergreifen der Theile des Gansen, dies Bewegtwerden des einen Kreises vom andern; die Bewegn und die Ordnung selbst ruht auf geistigen Potenzen; man se die sichtbare Welt nicht erklären wollen ohne die unsichtbare, d Engel und die Dämonen; sie beleben die sichtbare Schöpfung; d Einfluss namentlich der Dämonen wird ganz entsprechend de mittelalterlichen Glaubensvorstellungen durchaus festgehalten; ih Sitz ist besonders die Luft, innerhalb welcher sie auf meteorole gische Vorgänge wie Gewitter zu wirken vermögen. Dennoc lässt sich auf der andern Seite wieder nachweisen, dass auc nach dieser mittelalterlichen Philosophie die Beziehungen de Geisterwelt zum Kosmos nur seeundäre sind; man kann sich die ganze Geisterwelt aus ihm herausgenommen denken, da. Weltgebäude bleibt doch für sich bestehen, sein Bestaud häng allein an der dasselbe tragenden und bewegenden Hand Gotte. selbst. Ja, was man meist sehr ungerechter Weise verschweigt gerade die aristotelische Scholastik schliesst aus der Weltbetrachtung jene grandiosen Verirrungen der Astrologie, Alchemie und Cabbalistik aus, welche von ganz anderer als streng aristotelisch-scholastischer Seite in den mittelalterlichen Gedankenkreis hereingeführt worden sind. Leichtgläubig können Männer wie Summenhart vielleicht genamt werden, abergläubisch sind sie nicht; dem Streben nach einer Geheimwissenschaft, und dem damit verbundenen Wahn und Betrug, haben sie keine Nahrung gegeben 4).

Dagegen gehört Summenhart als Skotist einer Richtung an welche den alten Boden sich selbst nach und nach untergraben, die Sieherheit der Erkenntniss skeptisch zerbröckelt hat. Denn die Skepsis beginnt mit Duns Skotus.

Es sind nur einzelne, fast nebensächliche Züge, in denen Summenharts Neigung zur skotistischen Lehre hervortritt; dennoch sind sie bezeichnend. In der scholastischen Frage, ob eine Materie ohne Form denkbar sei, oder ob es eine körperliche Substans geben könne, welche ihrem Wesen nach einfach, nicht ans Stoff und Form zusammengesetzt sei, nimmt er gegen Thomas von Aquin mit Skotns an, dass eine Materic ohne alle Form existiren könnte »pro potentia Dei absoluta«, weil ja von keiner einzelnen Form gesagt werden könne, sie sei von der Materie unsertreunlich 5). Dass zwei Körper gleichzeitig in demselben Raum sein können, nimmt Summenhart unbedenklich sehon aus dem Grunde an, weil ja soust Christus nicht zu verschlossenen Thüren hätte eingehen und nicht von Maria ohne Verletzung der Jungfranschaft hätte geboren werden können; gilt aber einmal dieser Beweis, so ist es auch der göttlichen Macht nicht unmöglich zu bewirken, dass die ganze Welt in einem Nadelöhr steckte. Um so viel weniger lasse sich die Möglichkeit bestreiten, dass mehrere Engel, obgleich sie nicht ohne jedes Substrat von Materie zu denken sind, sich an einem Orte befinden, wie ja nach dem Evangelium in dem Besessenen eine Legion von Engeln

gewesen <sup>6</sup>). Ferner hält zwar Summenhart die Annahme eleeren Raumes für unzulässig, wie aus dem »horror vacui» sichtlich sei; dennoch sei »per potentiam divinam» ein he Raum möglich; Gott könnte alle innerhalb der äussersten Sphbefindlichen und vor ihr unschlossenen Körper vernichten, dass ein wirkliches vacuum entstünde <sup>5</sup>). In Widerspruch seinem Meister Albertus nimmt endlich Summenhart an, d. Gott mehrere Welten hätte schaffen können <sup>8</sup>).

Was an diesen Aufstellungen bemerkenswerth ist, das der Verzicht auf die Erkenntniss eines nothwendigen Z sammenhangs und einer Vernunftordnung, einer idealen Eheit der Schöpfung. Dieser Verzicht liegt in dem unschuldig Wort: »pro potentia divina«; das bedeutet, dass nichts in a Ordnung der Geschöpfe so sehr in den Ideen Gottes begrüns ist und für unsre Erkenntniss feststeht, dass es nicht auch gaanders sein könnte. Wenn Gott alle die Gesetze in seiner Webensogut auch hätte verkehren können, wer bürgt mir dafü dass dasjenige, was mir ein Gesetz der Weltschöpfung zu ses scheint, auch wirklich dieses ist? Und wie gibt es dann noc eine Erkenntniss der Ursachen und zusammenhänge überhaupt So führt der Skotismus zum Skepticismus und zur Auflösun, der alten Weltanschauung; die Skotisten wie Summenhart habet es aber freilich nicht so gewollt.

Das Weltgebände wurde nun auf folgende Weise con struirt. Die gesammte Schöpfung theilt sich in eine geistigund in eine körperliche; das Weltgebände, rhouvez, gehört gander letzteren an, es ist ein "corpus naturale", theilt sich aber in die himmlischen und in die materiellen Körper, oder in eine ätherische und eine Elementarwelt. Die himmlischen Körper sindimmateriell und unterliegen weder der Zengung noch der Verwesung oder Vergänglichkeit; ihre Gestalt ist die Sphäre, welche die vornehmste körperliche Form ist. Einige denken sich diese himmlischen Körper beseelt, was Summenhart nicht annimmt; sie seien aber von einer sie bewegenden Intelligenz regiert, so dass der Anschein einer Beseelung leicht erklärlich sei.

Die ätherische Welt theilt sich in 11 Sphären (concentrisch um die Erde als Mittelpunkt gereihte Kugelschalen) oder Himmel. Diese Zahl der Sphären geht über die frühere Annahme von 8 bis 10 Himmeln hinaus und wird so begründet: Die empirische Betrachtung, welche aber bei Summenhart die der Philosophen heisst, keunt ausser den sieben Planetensphären nur noch die des Firmaments oder des Fixsternhimmels, welcher als unbeweglich, aber selbst alle Sphären bewegend und das Weltgebäude abschliessend, erscheint. Allein die astronomische Betrachtung, welche eine zweifache und noch später eine dreifache Bewegung der Himmel herausgestellt hat, musste zur Erklärung dieser Bewegung einen neunten und später einen zehnten Kreis zu Hilfe nehmen, von deuen jeder seine eigene Bewegung hat und sie den von ihm eingeschlossenen Kreisen mittheilt. Über diese Sphären hinaus reicht nnn die Beobachtung des Astronomen nicht, wohl aber das Ange des Theologen; der Theologie gehört die elfte Sphäre an, das ist der Himmel, der alles umschliesst und alles bewegt, selbst aber unbeweglich ist; es ist dieser Himmel die Wohnung des dreieinigen Gottes und seiner Engel und Seligen. Aber über ihm erst ist der ungeschaffene geistige Himmel, die Gottheit selbst und allein 9).

Die oberste Himmelssphäre heisst das Empyreum, die Region des Lichtes, in welchem Gott wohnt. Gleichwie die siderischen Himmel zu ihrem Schmueke die Sterne haben, so das Empyreum die Engel, die ja anch Morgensterne genannt werden, die verklärten Seelen und Christum selbst, der gleichsam die Sonne dieses Himmels ist (Offenb. 21, 23). Die zweite Sphäre (primum mobile) heisst Olymp, die ganz durchlenehtete; die dritte (secundum mobile) der Crystallhimmel, anch ceelum aqueum genannt von den Wassern, welche nach biblischer Vorstellung über dem Firmament sind (Ps. 103, 3; 148, 4; Dau-

3, 60), jedoch nicht gleicher Art mit dem elementaren Was So hat anch die vierte Sphäre, der Sternenhimmet, welch die Fixsterne und nach vorherrschender Ansicht die Milchstra angehören, woht eine Ähnlichkeit mit dem elementaren Fen aber nicht die Natur dieses selbst. Die nun noch folgent Sphären sind fünftens die des Saturn, seelistens des Fupiti siebentens des Mars, achtens der Sonne, neuntens der Vennzehntens des Mereur und elftens des Mondes, welche allesam specifisch von einander verschieden sind und einander wohl a greusend (contigui) berühren, aber nicht zusammenhängend meinander verbunden (continui) sind. Die verschiedenen Bewegn gen aller dieser Sphären bedingen alles vegetabilische und an male Leben auf der Erde.

In absteigender Reihe der ereatürlichen Dinge, und zwa absteigend in der Ordnung der sinnlichen Vorstellung, wie i der Abstufung vom Allgemeinen zum Einzelnen, vom Bekannte zum Gesuchten, vom Edleren zum Unedleren und Gröberen, folger mun die Sphären der vier Elemente, deren entfernteste die des Feuers ist, worauf die der Luft, dann die des Wassers una endlich die der Erde folgt. Diese Sphären theilen sich wieder in Regionen oder Zonen.

Die Elemente sind einfache oder Grundstoffe, in welche alle Körper zerlegt werden können, welche aber selbst nicht mehr in weitere Arten von Stoffen theilbar sind. Sie haben Existenz für sich in ihren eigenen Sphären, welche sie erfüllen, und sie existiren in gegenseitiger Verbindung und Durchdringung; ja sie haben die Tendenz sich zu verändern, ihre Lage zu wechseln, eine gewisse innere Entzweihung (antiparistasis — wechzeistzste Arist.) 10) herbeiznführen, sich mit andern zu verbinden um die Gegensätze aussugleichen, ja selbst ineinander überzugehen. Ihre specifischen Eigenschaften, Feuchtigkeit und Trockenheit, Wärme und Kälte sind je zu zweien einem Element zugeeignet und lassen demnach vier Combinationen zu. Das

Linsenmann, Summenkart.

Fener ist warm und trocken, die Luft warm mid fencht, das Wasser fencht und kalt, die Erde kalt und trocken. Die weiteven Eigenschaften der Dinge sind ans diesen ersten Eigenschaften abzuleiten; die Schwere folgt aus der Kälte wie die Leichtigkeit ans der Wärme, die Härte aus der Trockenheit. Aus dem Incinanderwirken der Elementareigenschaften eutstehen dann die den Sinnen wahrnelmbaren Eigenschaften, die Siehtbarkeit, Hörbarkeit, Farbe u. s. w. Jedem Element kommt aber eine Eigenschaft als Grundbestimmung vor allen anderen zi; Wärme kommt in erster Linie dem Feuer, dagegen der Luft nur in zweiter zu; die primäre Eigenschaft kann ein Element nicht verlieren, woht aber die zweite.

Ans der Verbindung der Grundstoffe vermittelst der Zengung (generatio) und Verwesung (corruptio), aber unter der steten Einwirkung der planetarischen Mächte, entstehen nun alle Erscheinungen des physischen (chemischen) Werdens und des organischen Lebens. Durch Verbindung der Elemente entstehen die Elementargebilde (elementata) in fünflacher und zwar jetzt anfsteigender Ordnung, angefaugen vom niedrigern unbelebten zum höhern, belebten und beseelten Gebilde. Die Elementargebilde der ersten Verbindung (mixta imperfecta) sind die Meteore (impressiones meteorologicæ), womit im allgemeinen die Phänomene der obern Regionen des Feuers, der Luft und des Wassers bezeichnet werden.

Die Erklärung der meteorologischen Erscheinungen geht aus von der Natur der Dünste, vapores, welche unmittelbar aus den Grundstoffen entstehen; von den Dünsten bleiben die einen im Innern der Erde, in Gängen und Höhlungen eingeschlossen, auder werden zur Höhe in die Luftregionen getragen. Dieselben werden wieder nach den drei Luftregionen, der höchsten, mittleren und niedersten unterschieden. Diese Dünste ersengen die Lufterscheinungen und zwar die Kometen, nach Einigen die Milchstrasse, den Kranz (Mond-, Sonuenhof, halo), Domer, Flitz

und Wetterleuchten, Wolken, Reif, Hagel, Schnee, Regen, T u. s. w. Dagegen von den Dünsten innerhalb der Erde stehen das Erdbeben, der Schwefel, sodann die Mineralien die Metalle. Aus dem Schwefel, wenn er zur Verbrennn kommt, entstehen die Thermen oder warmen Bäder.

Beseichnend für den damaligen Stand der Natur obachtung sind folgende drei Fragen, welche Summenhart s. vorlegt: Warum sind die Brunnen und die Keller im Win wärmer als im Sommer? Wie wird aus dem in die Erde e geschlossenen Dunst der Schwefel erzeugt? Wie entstehen dur den Schwefel die warmen Quellen? Die Antwort auf die er Frage lautet gewöhnlich so: An der Erde, da wo die Brunn ihren Ausgang haben, entsteht durch die Kraft der Sonne, d mit ihrer Wärme in die Poren der Erde eindringt, ein Duns welcher warm ist. Wenn nun im Winter wegen der Kälte d Poren sich schliessen, finden die Dünste keinen Ausgang, ve dichten sich und werden dadurch noch wärmer; so erwärme sie das Wasser, das seinen Ausgang nimmt, und ebenso di Weil dagegen im Sommer die Sonne die Erde z stark erhitzt, nehmen die in der Erde befindlichen kalten Kör per durch die Kraft des Gegendrucks (per antiparistasim) il der Kälte zu, um der äusseren Wärme Widerstand bieten zi können; daher kühlen diese Körper die Brunnen und Keller ab weil eine concentrirte oder geeinte Kraft stärker ist als eine zertheilte. Allein diese Erklärung gefällt Summenhart nicht; denn wenn die besagten Dünste in der Erde von der Sonne erwärmt wären, so hätte die Sonne doch zuvor die Oberfläche der Erde erwärmen, mithin die Poren erweitern müssen, so dass die Dünste freien Ausgang hätten und sich nicht verdichten und folglich erhitzen könnten. Er meint vielmehr, die Ursache der besagten Erscheinung liege darin, dass im Winter nicht hinlängliche Wärme um die Erde her sei, um die Kälte derselben zu zerstören; demgemäss verdichtet sich nicht etwa die Kälte

nach dem Gesetz des Gegendrucks, sondern sie zertheilt oder verdünnt sich, wird also geringer und schwächer, weil eine zertheilte Kraft schwächer ist als eine geeinte. Daher im Winter nicht - grössere Wärme, sondern geringere Kälte in Brunnen und Kellern, als im Sommer. - Zu untersuchen, ob der empirischen Beobachtung des Scheins die Realität wirklich entspreche, fällt noch Niemand ein. Womit hätte man die Temperaturgrade messen sollen? - Auf die zweite Frage wird geantwortet: Der Schwefel wird erzeugt aus seinem feuchten zähen Dunst und einem warmen und trockenen Dampf (exhalatio), die sich ineinander mischen und durch die Kraft der Sonne ineinander verkocht (verschmolzen) werden; wenn nun bei dieser Verkochung der Dampf (exhalatio) verherrscht, so entsteht der Schwefel, herrscht aber der Dunst (vapor) vor, so entsteht das Quecksilber; aus diesen beiden aber entstehen alle Metalle. Endlich die Antwort auf die dritte Frage. In gewissen Bergen ist sehr heisser Schwefeldunst eingeschlossen, welcher im Gegendruck gegen die ihn umgebende Kälte sich noch stärker erhitzt; wenn nun in den Erdgängen Wasser entsteht, so wird es nicht nur erwärmt sondern nimmt auch den Schwefelgeruch an, und so entstehen die Thermen. - Man sieht auch hier, wie genügsam die wissbegierige Welt immer noch war. -

Die Gebilde der zweiten Verbindung setzen einen zweifachen Gestaltungsprocess, den die Grundstoffe erleiden, voraus,
die Erzeugung des Dunstes und die Verkochung (decoctio) desselben. Aus einer Verkochung des (feuchten) Dunstes mit dem
(trockenen) Dampf entstehen, wenn der Dampf die Oberhand
hat, die Steine, so wie das Feuer im Ofen den Lehm verkocht
und hart macht. Aus dem Schwefel aber und dem Quecksilber entstehen, wie wir oben gehört, die Metalle, und zwar
so dass, wenn bei der Verkochung beider miteinander der Schwefel
die Oberhand hat, die schwer schmelzbaren Metalle entstehen;
dominirt aber das Quecksilber, so entstehen die leicht schmelz-

baren, wie das Blei, daruach das Zinn, das Silber, das Kupp das Messing. Allein um die Entstehning der Metalle im sondern zu erklären, unnss noch die Einwirkung der Plane in Betracht gezogen werden; jedes Metall entsteht unter a Herrschaft eines Planeten und wird darum diesem zugeeign dem Saturn das Blei, dem Jupiter das Zinn, den Mars a Eisen, der Sonne das Gokl, der Venns das Erz oder Knyfdem Mercur das Messing, dem Mond das Silber.

Die Gebilde der dritten Verbindung sind die Pflanze anch sie werden ans Dinisten erzeugt, was man sich in d Weise vorstellen kann, dass aus Dünsten Than und Reif en stehen, ans welchen dann Kräuter und Bäume wachsen, ode auch in der Weise, dass fette und zähe Diinste zuweilen dure die Sonneuwärme in den Poren der Erde bis zu dem Punkt ge kocht werden, wo aus ihnen unmittelbar Pflauzen entstehen. Di Pflanzen aber sind beseelt durch die »anima vegetativa»; dam ist, wenn es auch nicht ausdrücklich hervorgehoben wird, di scheinbar rein mechanische Entstehung der Pflanzen aus der Dünsten doch wieder auf ein höheres im Ganzen waltendes Le bensprincip zurückgeführt. Denn damit ans Dunst eine Pflanze entstehen könne, muss zu der Materie eine Form, eine Seele vorhanden sein, welche den Stoff erst zu diesem bestimmten Gebilde macht. Nicht weil die Materie bereitet ist, die Form aufzmichmen, entsteht das Gebilde, und nicht weil eine Materie besser bereitet ist, wird eine vornehmere Form (Seele) in sie eingeführt, sondern die Natur bereitet die Materie wegen der Form, welche der Endzweck einer jeglichen Bildung und Veränderung in der Materie ist.

Die Elementargebilde der vierten Verbindung sind die vernunftlosen Thiere, welche das Produkt ans einer Verbindung der ersten und einer der dritten Ordnung sind; sie entstehen ans Dünsten und ans Pflanzen und haben eine verzüglichere Seele als diese, nemlich die »anima sensitiva», denn in ihnen ist die Materie für eine vornehmere Form vorbereitet. — Endlich der fünften Verbindung gehört der mit der vernünftigen Seele begabte Menseh an. Damit ist die Höhe der Entwicklung der Schöpfungsgebilde erreicht, deun der Menseh ist das Ziel und Ende der Schöpfung; das Ziel und Ende des Mensehen aber ist Christus. —

Ein bemerkenswerther und wohl für die heutige Tendens in der Naturbetrachtung doppelt interessanter Zug ist in der aristotelisch-scholastischen Naturlehre ein Ansatz zu der Eutwicklungslehre, wornach die höher organisirten Gebilde aus den niedriger organisirten und diese aus den auorganischen unter der Mitwirkung meteorischer und siderischer Einflüsse hervorgehen. Dieser Zug steht im engsten Zusammenhang mit dem Draug, der schon Aristoteles beseelte, die Natur als Ganzes in geschlossener Einheit aufzufassen und sie demnach in ihrem nunnterbrochen fortschreitenden Entwicklungsgange von dem Unbelebten (den Elementen) durch die Pflanzen zu den Thieren und den vernunftbegabten Geschöpfen zu verfolgen, wie diess schon A. v. Humboldt rühmend hervorgehoben hat 11). Der Schwerpunkt alles Werdens und Vergehens liegt nach dieser Lehre nicht in der Materie, soudern in der Form (Seele), im Leben, in der Bewegung. Die Materie, au sich formlos, fügt sich jeder Form; werden auch den Elementarstoffen verschiedene Eigenschaften zugetheilt, so kommt doch weniger die Stoffverschiedeuheit in Betracht, als die Bewegung und die Möglichkeit, dass die Stoffe ineinander übergehen. Ein Element kann das andere evzeugen; aus einer Handvoll Erde entstehen zehn Handwoll Wasser und aus einer Handvoll Wasser sehn Handvoll Luft und hieraus wieder sehn Handvoll Feuer. Die Möglichkeit der Verwandlung der Metalle, worauf die Goldmacherkunst aufgebaut wurde, ergibt sich daraus ohnehin leicht, obwohl, wie Summenhart an einer andern Stelle sagt, nicht anzunehmen ist, dass das künstlich gemachte Gold ganz die Eigenschaften des natür-

lichen habe, da die Einflüsse der Himmelskörper (influ ccelestia) unter deuen das natürliche Gold catsteht, den Alch sten nicht zu Gebot stehen 12). Schoa auffülliger ist auf ersten Blick die Leichtigkeit, womit maa orgaaisches Pflat leben aus blosen elementaren nad meteorischen Processen stehen liess, also eine Art Urzeugung, generatio æquiv zuliess. Aber auch dem Thierleben wird ein ähnlicher Ursp zugeschrieben; lebeude Organismen der niedersten Stufe we stens köngen ohne alle Zengung und ohne Samen durch ein stimutes Zusanamenwirken von Dunst und Wärme in 1 cines Fauluiss- oder Corruptionsprocesses entstehen. Der Fre regen, den man im Volksmund keunt, ist nicht unmöglich, solche unvollkommene Thiere wie der Frosch aus Fäulaiss Folge von Vernaischnag und Verkochnag von Dünsten entste können; von vollkommenen Thieren ist diess weniger leicht suachuen. Wenn Aviceana erzählt, dass einmal der Körper el Kalbs ans den Wolken gefallen sei, so wäre diess iusofern m lich, als ciue besondece Constellation oder cia Einfluss des rade herrscheuden Planeten ans dem Stoff der Wolken eil solchen Körper hätte bilden können; doch habe Aviceana einfachere Erklärung, das Thier sei durch einea Windstoss die Höhe gehoben worden und todt zur Erde gefallen 13). Auch der Erscheinung des Mehlthaus, welcher selbst ein Productaus d Elementen, Erde, Wasser nad Luft ist, die zu einem feucht verdichtetea, zähen und fettigen Dunst zusammengekocht werde beobachtet man das Entstehen von Würmern und Mücken, wele die Blätter und Stengel zerfressen, was so zu erklären i dass zwischen dem Erdenbestandtheil und dem feuchten Übe zug Luft eingeschlossen wird, welche sich in ein lebendes if Empfindung begabtes Wescu (spiritum animalem et sens bilem) verwaadelt 14). Allein diese Entstehungsweise bezieht sie nur auf die niedrigeren Thiere (semianimalia), welche zwisch. den Pflanzen und den eigentlichen Thieren mitten inne stehe

die letzteren setzen zu ihrem Werden Gebilde der dritten Verbindung, Pflauzen, voraus.

Auf die Untersuchung über das Verhältniss der Thiere zu den Pflanzen wird jedoch erst wieder näher eingegangen in der Lehre von der Scele. Da jede höhere Stufe der Entwicklung die wesentlichen Momente der niedrigeren in sich aufuimut, so uimut die Thierseele das Wesen (die Funktionen) der Pflanzenseele und die Meuschenseele die Funktionen der Thierseele in sich auf. Der Meusch im embryonischen Zustand steht auf der Stufe des Pflanzenlebens, sein Leben ist die nanima vegetativa«, welche früher ist als die anima sensitiva (Thierscele), wie diese früher ist als die vernünftige Seele (a. intellectiva). 13) Nachdem die vegetative Seele den Embryo genährt und zu einer gewissen Grösse und Lebensfähigkeit gebracht hat, tritt sie zurück und wird verdorben (geht eine Veräuderung, Verwesung ein, corrumpitur), wenn die empfindende Seele dazukommt; wenn aber diese den Körper gehörig bereitet hat, wird sie abgeworfen, und es tritt an ihre Stelle die Vernunftseele ein, welche nun allein vom Körper Besitz nimmt 16). Daher sind im Meuschen nicht drei Seelen, sondern nur eine, welche in die Funktionen der niedrigeren Seelen eintritt, aber ihrer Art nach von ihnen verschieden ist. Hier thut sich unn freilich die Kluft auf, welche vom Standpunkt der blosen Naturbetrachtung nur durch einen salto mortale übersprungen und allein vom Glanben überbrückt wird, die Kluft zwischen dem Naturleben und dem Geistesleben.

Merkwürdig geung ist das liebevolle Hingegebensein dieser Philosophie au die Erscheinungen der Natur. Dass die Meinungen auch der grössten Gelehrten tänsehen können, daran wird nicht gezweifelt, nud Summenhart weicht oft genug von seinem Meister Albertus ab; aber dass die Natur tänsche, konnte man nicht glauben; und die Sprache der Natur erkannte man in der geweinen Volksanschauung und Überlieferung über

die Naturerscheinungen; an ihrer Realität wird nicht gerie Aufgabe der Wissenschaft war nur, eutgegen der Volksmein welche auffallende Phänomene für mirakulös hielt und gläubisch verwerthete, dieselben auf ihre natürlichen Ursa zurückzuführen. Allerdings wirkt über den natürlichen sachen eine übernatürliche, Gott; aber Gott leitet die gesch nen Dinge so, dass er sie ihre eigenen Bewegungen vollzi lässt; diese sind uns näher und unmittelbarer erkenubar, ihuen haben wir auszugehen und ihre natürlichen Ursa aufzusuchen 17). Was bedeutet z. B. das Erscheinen eines meten? Die Antwort ist, dass er viererlei bedeute; fürs e grosse Hitze und Trockenheit; fürs zweite viele und hel Winde, und hievon liegt die Ursache in der Beschaffenheit Dünste, aus denen er entsteht; fürs dritte bedeutet er Krieg Aufruhr, und eudlich viertens grosses Sterben unter den Fürs der Grund dieser zwei letztern Erscheinungen liegt aber in beiden ersten; in Følge der grossen Hitze und Dürre wird Natur des Menschen ins Cholerische verändert, so dass schnell bereit ist zu Zorn und Krieg; im Krieg aber ster die Herren, nud ihr Tod wird mehr als der gewöhnlicher Le bemerkt; oder auch ist zur Zeit eines Kometen die Luft ni zuträglich für üppiger Lebende wie die Fürsten sind 18). doch, sagt Summenhart in demselben Kapitel, man kann ni in allen Theilen der Naturphilosophie Beweise haben, sonde muss sich zwweilen mit Wahrscheinlichkeiten begnügen.

Als Summenhart an seiner Naturlehre arbeitete, war seh die Axt an die Wurzel der mittelalterlichen Weltbetrachtman das System des Scheins, angelegt. Sehon war Nikolar von Cues (Cusa) gestorben, der grosse Vorläufer des Kpernikus. Schon hatten Peuerbach und Regiomontann die Astronomie auf eine ueue Bahn geleukt und den Weg eine selbständigen und unmittelbaren Beobachtung der Natur gezeig Aber die Schulen waren von den Wellen dieser Bewegung no

nicht berührt. Der Freiburger Karthäusermöneh und Professor der Philosophie Georg Reisch kennt deu Cusaner und rühmt die Verdieuste von Peuerbach und Regiomontan, aber sein System der gesammten Wissenschaften (Margarita philosophiae) wird darum nicht erschüttert. Summenhart berührt die Leistungen des Reisch, ist aber durch neue Ideen noch vollstäudig unbeirrt. Man könnte sich darüber verwundern. Aber wenn man wahrnimmt, wie noch in den ersten Jahren des 16. Jahrhunderts ein Chronist und Weltmann wie der Tübinger Kanzler Joh. Nauelerus (Vergenhans) vom den Seereisen der Portugiesen und der Eutdeckung Americas nichts zu erwähnen hat 19), so werden wir es anch erklärlich finden, dass der wissenschaftliche Gedankenaustausch sich damals langsamer, als wir wönischen möchten, muss vollzogen haben.

Summenhart gekört zu den ersten Deutschen, welch der Begründung und Ausbildung der Volkswirthschilehre mitgearbeitet haben. Sein Werk über die Vertrwelches in sieben Abtheilungen die wichtigsten Punkte aus Gesellschaftslehre behandelt, sowie seine kleinere Schrift den Zehnten eutstanden in einer Zeit, in welcher nicht nur ein allmähliger Umschwung, sondern eine acute Keine förmliche und blutige Revolution, vorbereitet wurde, welcher der Bauernkrieg vom J. 1525 nur ein einzelner, lich schauerlicher, Akt war.

Der Umschwung auf allen Gebieten des gesellschaftlichens war von zwei Vorgängen bewirkt, welche, einmaleluss gebracht, keine rückläufige Bewegung ungestraft nzuliessen, welche aber zugleich aufs eugste miteinander zus menhiengen; der eine ist der Übergang des mittelalt lichen Fendalsystems in Bezug auf die Bezwerhälmiss das freiere Merkautilsystem mit vorherrschender Kapiwirthschaft; der andere ist das Hereindrängen des röschen Rechts und sein Kampf mit den Rechtsauschaunn der deutschen Volksmassen 1).

Es gibt auch in der Wissenschaft vom Volksleben, wie der von der Natur, ein System des Scheins, welches : auf der oberflächlichen, volksmässig empirischen Beobacht aufbant. Vernöge dieser Betrachtungsweise scheint das Stei

der Lebeusmittelpreise Verarmung eines Landes anzuzeigen, während es doch uur eine Vermehrung und Entwerthung des Geldes bedentet; scheint ferner der Handel mit fremden Läudern Verarming herbeiznführen, weil Geld hinaus und fremde Waaren hereingeführt werden; ebeuso scheint das Geld, welches als Kapital auf Ziusen angelegt wird, einen Ertrag abzuwerfen ohne Arbeit, eine Ernte ohne Saat. Man hat bisher wohl in der Naturlehre erkannt, was es heissen wollte, das System des Scheins endlich überwauden und durch ein System exakter Rechunng und Messung ersetzt zu haben; auf dem Gebiet der Socialwissenschaft ist man immer woch ungerecht gegenüber den stetig fortschreitenden Untersuchungen, die zwar vom alten System des Scheins noch ausgieugen, aber Schritt für Schritt sich von demselben mehr eutferuten 2). Zu dieseu gehört Smumenhart nicht weniger als sein Amtsgenosse Gabriel Biel, und sein Schüler Dr. Joh. Eck in Ingolstadt 3).

Es wird in neuester Zeit noch fast mit der Sicherheit des Axioms ausgesprochen, dass die mittelalterliehe Kirche einer fortschreitenden Erkenntniss der wirthschaftlichen Gesetze und Bedürfnisse hinderlich gewesen, weil sie sich mit dem mittelalterlichen feudalen Rechtssystem sozusagen identificirt und dasselbe durch ihr Zinsenverbot dogmatisirt habe. Was hieran Wahres ist, werden wir noch sehen. Aber ganz anders lautet der Vorwurf, welcher von Seiten der Reformatoren und der gleichzeitigen Socialisten der kirchlichen Theologie gemacht wurde; daruach war gerade diese anch in Fragen des Mein und Dein verweltlicht, den materiellen Interessen diensthar geworden, hatte sich um Lohn den grossen Handelsgesellschaften und »Enggereieu» verkanft und die sittliche Streuge der evaugelischen Lehre in Bezng auf Kanf und Verkauf, auf Luxus, anf Kapitalaulchen anfgegeben; hier also galten die kirchlichen Theologen als die liberalen und als Vertheidiger einer sittenverderbenden Weltmoral,

In der That befanden sich die Theologen in dem K um das alte Recht und um das herkömmliche System der wirthschaft in einer bänglichen Stellung. Das mittelalte Kirchenwesen war mit den Rechtanschauungen des geri schen Mittelalters nach und nach auf das Engste verwach und den gebundenen Besitzverhältnissen der Feudalzeit sprach eine Wucherlehre, welche einen umfassenden kaf stischen Geschäftsbetrieb ausschliesst. Es ist nicht Aufgab kirchlichen Doktrin gewesen, dem Wirthschaftsleben Geset geben; sie entnimmt ihre Gesetze vielmehr dem jeweiligen! des geltenden Rechts und Rechtsbewusstseins, und stellt sie die Sanktion der Religiou. Aber auch in der Gestaltung Rechts geht die Doktrin der Entwicklung der realen Ver nisse nicht voraus, sondern folgt ihr nach und thut im a meinen genug, wenn sie nur richtig nachzufolgen und das gebeue aufzufassen und zu verstehen vermag.

Nun war aber auf dem politischen wie auf dem wi schaftlichen Gebiete Italien den übrigen Ländern vorange und das classische Land der kanonstischen Wissenschaft auch zuerst die Theologen gewötligt, sieh mit den neugesche nen Formen des Verkehrs, des Haudels, Geldwessens, Wech geschäfts, Staatsanlehens u. s. w. anseinanderzusetzen.

Deutschland war nachgefolgt, befand sich aber gegen E des 15. Jahrhunderts auf einer Höhe materieller Entwickl und Cultur, und erfreute sich einer solchen Blüthe des Hand der Industrie, Kunst und Wissenschaft, dass auch hier die n Zeit uicht erst kommen musste, sondern sehon angebrochen wi aber der Übergang war doch nicht ohne empfindliche Einschan in das Volksleben vor sich gegangen. Wo viel Licht, da auch viel Schatten; man lernte über die Misstände im öffe lichen Leben reflektiren und suchte die Ursachen dort, wo die Volksstimme gewöhnlich zu fuden meint, im neuen Rec und im Verlassen der alten Sitte. Am ersten hatte sich der Handel aus der Kleinkrämerei, die sich mit der Zunftindustrie auf gleicher Linie hielt, zum Grosshandel emporgehoben und einen internationalen und überseeischen Verkehr geschaffen; der Handel aber, welcher Verkehrsmittel und Kapitalien braucht, gestaltet mit Folgerichtigkeit das Geld- und Creditwesen um; und für die neuen Fermen des Verkehrs und Welthandels, die bis in die kleinsten bürgerlichen Kreise uachwirkten, war das Recht der Feudalzeit unzulänglich, und man musste zu dem einer höher entwickelten Zeit angehörigen römischen (kaiserlichen) Rechte zurückgreifen.

Der Handel brachte nicht nur reichen Gewinn, sondern auch eine Verschiebung der gesellschaftlichen Verhältnisse, eine Überwucht der reichen Handelsstädte und Handelsgesellschaften über den grundbesitzeuden Adel und die Ritterschaft und in den Städten selbst die Erhebung der reichen Handelsherren über das Patriziat. Mäuner wie Ulrich von Hutten konnten es nicht verwinden, dass die »Függer» im Reiche mächtig geworden und der arme Landadel nichts mehr gelten sollte.

War aber einmal die Kapitalwirthschaft über den Feudalismus Meister geworden, so hatte diess eine mehrfache Rückwirkung auf die Besitzverhälmisse und das gesammte Volksleben. Der Reichthum war fortan nicht mehr allein an den Grundbesitz geknüpft. In den Hünden der grossen Handelsgesellschaften stauten sich in Folge von günstigen Conjunkturen, Monopolien n. s. w. die Reichthümer an, und die Unterschiede zwischen arm und reich wurden fühlbarer. Die raschere Geldeirenlation drückte auf den Preis des Metallgeldes, das Geld wurde entwerthet, was dann als Vertheurung der Lebensmittel empfunden wurde. Und endlich ist der Reichthum vom Luxus begleitet, beide sind von einander unzertrenulich. Aber wie der Reichthum, so wechselt auch der Luxus seinen Sitz. Deutschland war um jene Zeit das reichste Land der Welt; es war aber

der Reichthum von den Fürstenhöfen und Ritterburgen i Städte und Märkte gezogen, drängte sich jetzt viel meh früher den Äugen des gemeinen Mannes auf; und da doc Ende immer der Eine nur auf Kosten der Andern reich den und sich die Genüsse des Luxus verschaffen kann, so h sich doppelt die Scheelsucht und der Neid an den Reich derer, welche von schlicht bürgerlichen Anfängen zu fürst Pracht und Macht aufgestiegen waren, und man konnte den Gang der Dinge aus richtigen und erlaubten Mitteln erklären.

In der gemeinen Volksauschauung reflektiren sich Vorgänge des öffentlichen Lebens in folgender Weise. Reichwerden durch blosen Handelsbetrieb erscheint zum aus als unredlicher Gewinn; man findet im Handelsges keine produktive Arbeit und führt jeden Gewinn auf beutung durch Betrug oder Wucher zurück; man fi dass der Reichthum, da wo er einmal errungen worden, Arbeit erhalten wird und sich vermehrt, und es regt sich sittliche Gefühl gegen den Müssiggang und gegen alles nicht handgreifliche Arbeit ist. Der Reichthum eignet sich politische Macht an und beherrscht die bürgerlichen socialen Institutionen, und er missbraucht seine Macht in sei süchtiger Weise zu monopolistischer Unterdrückung der Kleine Ausbeutung der Noth der Armen, künstlicher Vertheurung Lebeusmittel. Der Luxus aber, welcher nach und nach a die unteren Schichten des Volkes ergreift, hat nicht blos schlimmsten sittlichen Folgen, sondern indem er ausländise Waaren und Geunssmitteln Eingang in das Land verschafft, wirkt er Geldausfuhr und damit Sinken des allgemeis Wohlstandes. Und um all diesen verderblichen Machinatio cinen Bestand und Halt zu gebeu, führt man ein freme Recht ein, welches vom gemeinen Mann nicht verstanden wi neue Kosten verursacht und nur den Reichen und Herrschene

zu gnt kommt. Wo immer man ein neues Recht schafft oder einführt, da fungen die Leute au, sieh daran zu erinnern, dass das alte Recht das bessere war, wie ein altes Kleid sieh begnemer trägt als ein neues 4). Ans der Reaktion gegen den Luxus aber erweichst eine Anfeindung jeder Art von höherem Lebengenusse, besonders aber der Kunst. Die Bilderstürmerei hat uicht so fast religiöse, als sociale Motive gehabt; wir werden anch bei Summenhart einen der Kunst feindlichen Zug wahrnehmen.

Die wissenschaftliche Untersuchung aber über die hier einschlägigen Probleme rückte einige wenige Hauptgesichtspunkte in den Vordergrund, und unter ihnen stand die Wucherfrage obenau. Fedes "Geschäft" als Funktion des Verkehrslebens wurde darauf geprüft, ob nicht mit demselben ein wucherischer und somit durch göttliches und menschliches Recht verbotener Gewinn erzielt werde. Es war demnach für die Moral wie für die Rechtspflege nothweudig, den Begriff des wuch erischen Gewinns streng zu umschreiben und jedes Rechtsgeschäft auf Wucher zu untersuchen. Darnach wurden genaue Untersuchungen über das Wesen und den sittlichen wie rechtlichen Charakter der Verträge angestellt, und die Lehre "de contractibus" beschäftigte Furisten, Kanonisten und Moralisten.

Nun war aber die mittelalterliche Doktrin von einem Wucherbegriff determinirt, welcher uur auf einem niedrigeren Stadium des Volkswirthschaftslebeus voll berechtigt ist. Die Theologie hat formell recht gehandelt, da sie den Wucherbegriff nicht selbst erzeugt, sondern aus der Gesellschaftslehre eutnommen hat; aber sie hat in ihrer eonservativen Weise den juristisch-volkswirthschaftlichen Begriff des Wuchers mit einer Anktoritöt unukleidet, welche demselben das Anschen eines Dogmas gab. Man hat nicht immer streng unterschieden zwischen denjenigen Element in der Wuchertehre, welches ein wessentliches Bestandtheil der Moral und des Katechismus

bleiben muss, und zwischen der wissenschaftlichen i gründung dieser Lehre vermittelst Begriffen und juridisel Voraussetzungen, welche dem ehristlichen Glaubensgebiet eb sowenig angehören, als die Lehre von der Bewegung der Er um die Sonne oder von der Entstehung der Arten.

Summenhart steht auf dem Standpunkt der Doktrin sein Zeit; es war nicht seine Anfgabe, nationalökonomische und stidische Begriffe zu corrigiren; er würde mit einem solch Unternehmen, viel mehr als von den Theologen, von den Tristen und von der öffentlichen Meinung, richtiger von de socialistischen Wortführern der Zeit, Widerstand erfahren habe Als zwei Decennien später Dr. Eck einen Versuch machte, de Wucherbegriff zu revidiren und die Erlaubtheit des Zinsen nehmens aus dem Kapital aufzustellen, da hiess es, er hab sich an die »Fuggere verkauft und er hatte keinen Erfolg. Abe soweit es innerhalb der nun einmal nicht zu durchbrechende Position möglich var, hat Summenhart ein klares Verstäna niss für die unabweisbaren Forderungen des Lebens gewonnen

Er legt, wie er im einleitenden Vorwort bemerkt, keines wegs seine Siehel an eine fremde Ernte, wenn er über die Verträge schreibt; dem neben den Rechtsgelehrten, vor deren Richterstuhl die Verträge gehören, haben die Moralphilosophen als Vertreter des Naturrechts und die Gottesgelehrten als die Richter über die Gewissensfragen mitzusprechen, ja die Jurisprudenz muss sich der Moralphilosophie unterordnen. Die Richter selbst würden, wenn sie über die Erlaubtheit eines Vertrags urtheilen sollen, gut thun, nicht gar zu sehr bei ihren Schrifttexten stehen zu bleiben und ihre Augen blos niederwärts auf die Pergamente von Thierfellen zu heften, um zu erfahren, was die Doktoren sugen; sondern sie sollten nach den Gründen forschen, warum ein Vertrag verwerflich oder rechtmässig sei; dem eine Sache ist nicht vernünftig weil sie Gesetz ist, sondern sie ist Gesetz, weil sie vernünftig ist. Das Kriterium

Linsenmann. Summenhart.

nicht berührt. Der Freiburger Karthäusermöneh und Professor der Philosophie Georg Reiseh keunt deu Cusaner und rühnt die Verdienste von Peuerbach und Regiomoutan, aber sein System der gesammten Wissenschaften (Margarita philosophiae) wird darum nicht erschüttert. Summenhart berührt die Leistungen des Reisch, ist aber durch neue Ideen noch vollständig unbeirrt. Man könnte sich darüber verwendern. Aber wenn man wahrnimmt, wie noch in den ersten Jahren des 16. Jahrhnnderts ein Chronist und Weltmaun wie der Tübinger Kanzter Joh. Nauelerus (Vergenhaus) von den Secreisen der Portugiesen und der Entdeckung Americas nichts zu erwähnen hat W), so werden wir es auch erklärlich finden, dass der wissenschaftliche Gedankenanstansch sich danals langsamer, als wir wöhnschen möchten, muss vollzogen haben.

1.

Summenhart gehört zu deu ersteu Deutschen, welch der Begründung und Ausbildung der Volksweirthscho lehre mitgearbeitet haben. Sein Werk über die Vertrwelches in sieben Abtheilungen die wichtigsten Punkte aus Gesellschaftslehre behandelt, sowie seine kleinere Schrift in den Zehnten entstanden in einer Zeit, in welcher nicht anur ein allmähliger Umschwung, sondern eine acute Kreine förmliche und blutige Revolution, vorbereitet wurde, welcher der Bauernkrieg vom J. 1525 uur ein einzelner, slich schauerlicher, Akt war.

Der Umschwung auf allen Gebieten des gesellschaftlie Lebens war von zwei Vorgängen bewirkt, welche, einmal Fluss gebracht, keine rückläufige Bewegung ungestraft m zuliessen, welche aber zugleich aufs engste miteinander zuse menhiengen; der eine ist der Übergang des mittelatt lichen Feudalsystems in Bezug auf die Besitzverhältnisse das freiere Merkantilsystem mit vorherrschender Kapit wirthschaft; der andere ist das Hereindrängen des röt sehen Rechts und sein Kampf mit den Rechtsanschaunn der deutschen Volksmassen 1).

Es gibt auch in der Wissenschaft vom Volksleben, wie der von der Natur, ein System des Scheins, welches s auf der oberfächlicheu, volksmässig empirischen Beobachts aufbaut. Vernöge dieser Betrachtungsweise scheiut das Steij

der Lebensmittelpreise Verarmung eines Landes auzuzeigen, während es doch nur eine Vermehrung und Entwerthung des Geldes bedeutet; scheint ferner der Handel mit fremden Ländern Verarmung herbeizuführen, weil Geld hinans und fremde Waaren hereingeführt werden; ehenso scheint das Geld, welches als Kapital auf Zinsen angelegt wird, einen Ertrag abzuwerfen ohne Arbeit, eine Ernte ohne Saat. Man hat bisher wohl in der Naturlehre erkannt, was es heissen wollte, das System des Scheins endlich überwunden und durch ein System exakter Rechnung und Messung ersetzt zu haben; auf dem Gebiet der Socialwissenschaft ist man immer noch ungerecht gegenüber den stetig fortschreitenden Untersnehungen, die zwar vom alten System des Scheins noch ausgiengen, aber Schritt für Schritt sich von demselben mehr entfernten 2). Zu diesen gehört Summenhart nicht weniger als sein Amtsgenosse Gabriel Biel, und sein Schüler Dr. Joh. Eck in Ingolstadt 3).

Es wird in neuester Zeit noch fast mit der Sicherheit des Axioms ausgesprochen, dass die mittelalterliche Kirche einer fortschreitenden Erkenntniss der wirthschaftlichen Gesetze und Bedürfnisse hinderlich gewesen, weil sie sich mit dem mittelalterlichen fendalen Rechtssystem soznsagen identificirt und dasselbe durch ihr Zinsenverbot dogmatisirt habe. Was hieran Wahres ist, werden wir noch schen. Aber ganz anders lautet der Vorwurf, welcher von Seiten der Reformatoren und der gleichzeitigen Socialisten der kirchlichen Theologie gemacht wurde; darnach war gerade diese anch in Fragen des Mein und Dein verweltlicht, den materiellen Interessen dienstbar geworden, hatte sich um Lohn den grossen Handelsgesellschaften und »Fuggereien« verkanft und die sittliche Strenge der evangelischen Lehre in Bezug auf Kauf und Verkauf, auf Luxus, anf Kapitalanlehen aufgegeben; hier also galten die kirchlichen Theologen als die liberalen und als Vertheidiger einer sittenverderbenden Weltmoral.

In der That befanden sich die Theologen in dem K um das alte Recht und nm das herkömmliche System der wirthschaft in einer bänglichen Stellung. Das mittelalte Kirchenwesen war mit den Rechtanschauungen des gern schen Mittelalters nach und nach auf das Engste verwach und den gebundenen Besitzverhöltnissen der Feudalzeit sprach eine Wincherlehre, welche einen umfassenden kap stischen Geschäftsbetrieb ansschliesst. Es ist nicht Anfgab kirchlichen Doktrin gewesen, dem Wirthschaftsleben Geset geben; sie entnimmt ihre Gesetze vielmehr dem jeweiligen des geltenden Rechts und Rechtsbewusstseins, und stellt sie die Sanktion der Religion. Aber auch in der Gestaltung Rechts geht die Doktrin der Entwicklung der realen Ver nisse nicht vorans, sondern folgt ihr nach und thut im a meinen genng, wenn sie nur richtig nachzufolgen und das gebene anfanfassen und zu verstehen vermag.

Nnn war aber anf dem politischen wie anf dem we schaftlichen Gebiete Halien den übrigen Ländern vorange und das classische Land der kanonstischen Wissenschaft anch zuerst die Theologen genöthigt, sich mit den ueugesche nen Formen des Verkehrs, des Handels, Geldwessens, Wech geschäfts, Staatsanlehens u. s. w. anseinanderzusetzen.

Denschland war nachgefolgt, befand sich aber gegen E des 15. Jahrhunderts auf einer Höhe materieller Entwickli und Cultur, und erfreute sich einer solchen Blüthe des Hand der Industrie, Kunst und Wissenschaft, dass anch hier die n Zeit nicht erst kommen unsste, sondern schon angebrochen wa aber der Übergang war doch nicht ohne empfindliche Einschn in das Volksleben vor sich gegangen. Wo wiel Licht, da auch viel Schatten; man lernte über die Misstände im öffe. lichen Leben reflektiren und suchte die Ursachen dort, wo die Wolksstimme gewöhnlich zu finden meint, im neuen Rei und im Verlassen der alten Sitte. Am ersten hatte sich der Handel aus der Kleinkrämerei, die sich mit der Zunftindustrie auf gleicher Linie hielt, zum Grosshandel emporgehoben und einen internationalen und überseeischen Verkehr geschaffen; der Handel aber, welcher Verkehrsmittel und Kapitalien braucht, gestaltet mit Folgerichtigkeit das Geld- und Creditwesen um; und für die neuen Formen des Verkehrs und Welthandels, die bis in die kleinsten bürgerlichen Kreise nachwirkten, war das Recht der Feudalzeit unzulänglich, und man musste zu dem einer höher entwickelten Zeit angehörigen römischen (kaiserlichen) Rechte zurückgreifen.

Der Handel brachte nicht nur reichen Gewinn, sondern anch eine Verschiebung der gesellschaftlichen Verhältnisse, eine Überwucht der reichen Handelsstädte und Handelsgesellschaften über den grundbesitzenden Adel und die Ritterschaft und in den Städten selbst die Erhebung der reichen Handelsherren über das Patriziat. Männer wie Ulrich von Hutten konnten es nicht verwinden, dass die »Függer» im Reiche müchtig geworden und der arme Landadel nichts mehr gelten sollte.

War aber einmal die Kapitalwirthschaft über den Fendalismus Meister geworden, so hatte diesseine mehrfache Rückwirkung auf die Besitzverhältnisse und das gesammte Volksleben. Der Reichthum war fortan nicht mehr allein an den Grundbesitz geknüpft. In den Händen der grossen Handelsgesellschaften stauten sich in Folge von ginstigen Conjunkturen, Monopolien n. s. w. die Reichthümer an, und die Unterschiede zwischen arm und reich wurden fühlbarer. Die raschere Geldeirenlation drückte auf den Preis des Metallgeldes, das Geld wurde entwerthet, was dann als Vertheurung der Lebensmittel empfunden wurde. Und endlich ist der Reichthum vom Luxus begeleitet, beide sind von einander unsertrennlich. Aber wie der Reichthum, so wechselt anch der Luxus seinen Sitz. Dentschland war um jene Zeit das reichste Land der Welt; es war aber

der Reichthum von den Fürstenhöfen und Ritterburgen in Städte und Märkte gezogen, drängte sich jetzt wiel meh früher den Ängen des gemeinen Manues auf; und da doo Ende immer der Eine mur auf Kosten der Andern reich den und sich die Genüsse des Luxus verschaffen kann, so h sich doppelt die Scheelsucht und der Neid an den Reich derer, welche von schlicht bürgerlichen Anfängen zu fürstl Peacht und Macht aufgestiegen waren, und man konnte den Gang der Diuge aus richtigen und erlaubten Mitteln erklären.

In der gemeinen Volksauschanung reflektiren sich Vorgäuge des öffeutlichen Lebeus in folgender Weise. Reichwerden durch blosen Handelsbetrieb erscheint zum aus als unredlicher Gewinn; man findet im Haudelsgese keine produktive Arbeit und führt jeden Gewinn auf beutung durch Betrug oder Wucher zurück; man fil dass der Reichthum, da wo er einmal errungen worden, Arbeit erhalten wird und sich vermehrt, und es regt sich sittliche Gefühl gegen den Müssiggang und gegen alles nicht handgreifliche Arbeit ist. Der Reichthum eiguet sich politische Macht an und beherrscht die bürgerlichen socialen Institutionen, und er missbraucht seine Macht in sei süchtiger Weise zu monopolistischer Unterdrückung der Kleine Ausbeutung der Noth der Armen, küustlicher Vertheurung Lebensmittel. Der Luxus aber, welcher nach und nach a die unteren Schichten des Volkes ergreift, hat nicht blos schlimmsten sittlichen Folgen, sondern indem er ausländisch Waaren und Genussmitteln Eingang in das Land verschafft, wirkt er Geldausfuhr und damit Sinken des allgemein Wohlstandes. Und um all diesen verderblichen Machinatio. cinen Bestand und Halt zu geben, führt man ein fremi Recht ein, welches vom gemeinen Mann nicht verstanden wi neue Kosten verursacht und nur den Reichen und Herrschenzn gut kommt. Wo immer man ein neues Recht schafft oder einführt, da fangen die Lente an, sieh daran zu erinnern, dass das alte Recht das bessere war, wie ein altes Kleid sieh bequemer trägt als ein neues 4). Aus der Reaktion gegen den Luxus aber erwächst eine Anfeindung jeder Art von höherem Lebensgenusse, besonders aber der Kunst. Die Bilderstürmerei hat nicht so fast religiöse, als sociale Motive gehabt; wir werden anch bei Summenhart einen der Kunst feindlichen Zug wahrnehmen.

Die wissenschaftliche Untersuchung aber über die hier einschlägigen Probleme rückte einige wenige Hauptgesichtspunkte in den Vordergrund, und unter ihnen stand die Wucherfrage obenan. Jedes »Geschäft« als Funktion des Verkehrslebens wurde darouf geprüft, ob nicht mit demselben ein wucherischer und somit durch göttliches und menschliches Recht verbotener Gewinn erzielt werde. Es war demnach für die Moral wie für die Rechtspflege nothwendig, den Begriff des wucherischen Gewinns streng zu umschreiben und jedes Rechtsgeschäft auf Wucher zu mitersuchen. Darnach wurden genaue Untersuchungen über das Wesen und den sittlichen wie rechtlichen Charakter der Verträge angestellt, und die Lehre »de contractibus» beschäftigte Juristen, Kanonisten und Moralisten.

Nnn war aber die mittelalterliche Doktrin von einem Wucherbegriff determinirt, welcher nur anf einem niedrigeren Stadium des Volkswirthschaftslebens voll berechtigt ist. Die Theologie hat formell recht gehandelt, da sie den Wucherbegriff nicht selbst erzengt, sondern aus der Gesellschaftslehre entnommen hat; aber sie hat in ihrer eonservativen Weise den juristisch-volkswirthschaftlichen Begriff des Wuchers mit einer Anktorität mnkleidet, welche demselben das Ansehen eines Dogmas gab. Man hat nicht immer streng unterschieden zwischen denjenigen Element in der Wucherlehre, welches ein wessentliches Bestandtheil der Moral und des Katechismus

bleiben muss, und zwischen der wissenschaftlichen B gründung dieser Lehre vermittelst Begriffen und juridische Voraussetzungen, welche dem christlichen Glaubensgebiet eben sowenig angehören, als die Lehre von der Bewegung der Ero um die Sonne oder von der Entstehung der Arten.

Summenhart steht auf dem Standpunkt der Doktrin seine Zeit; es war nicht seine Aufgabe, nationalökonomische und ju ridische Begriffe zu corrigiren; er würde mit einem solche Unternehmen, viel mehr als von den Theologen, von den Ju risten und von der öffeutlichen Meinung, richtiger von der socialistischen Wortführern der Zeit, Widerstand erfahren haben Als zwei Decennien später Dr. Eck einen Versuch machte, den Wucherbegriff zu revidiren und die Erlaubtheit des Zinsennehmens aus dem Kapital aufzustellen, da hiess es, er habe sich an die »Fugger« verkauft und er hatte keinen Erfolg. Aber soweit es innerhalb der nun einmal nicht zu durchbrecheuden Position möglich vaer, hat Summenhart ein klares Verständniss für die unabweisbaren Forderungen des Lebens gewonnen.

Er legt, wie er im einleitenden Vorwort bemerkt, keineswegs seine Siehel an eine freunde Ernte, wenn er über die
Verträge schreibt; denn neben den Rechtsgelehrten, vor deren
Richterstuhl die Verträge gehören, haben die Moralphilosophen
als Vertreter des Naturrechts und die Gottesgelehrten als die
Richter über die Gewissensfragen mitzusprechen, ja die Jurisprudenz nuss sich der Moralphilosophie unterorduen. Die
Richter selbst würden, wenn sie über die Erlaubtheit eines Vertrags urtheilen sollen, gut thun, nicht gar zu sehr bei ihren
Schriftexten stehen zu bleiben und ihre Augen blos niederwärts
auf die Pergamente von Thierfellen zu heften, um zu erfahren,
was die Doktoren sogen; sondern sie sollten nach den Gründen
forschen, warum ein Vertrag verwerslich oder rechtmässig sei;
dem eine Sache ist nicht vernünftig weil sie Gesetz ist, soudern sie ist Gesetz, weil sie vernünftig ist. Das Kriterium

Linsenmann, Sammenhart.

aber über die «vatio» eines Gesetzes ist das ewige göttliche Gesetz. Man hat demnach zu untersuehen, ob ein Vertrag dem göttlichen Gesetz widerspreche oder nicht, und zwar nicht nach dem Buchstaben, sondern nach dem Sinn und nach der Absicht des Vertragsgeschäfts. Furidisch werden manche Verträge beanstandet, nicht weil sie in sich selbst sehlecht sind, sondern weil sie den Schein eines Uurechts an sich tragen oder Gelegenheit zum Uurecht geben, oder schlechte und boshafte Geschäfte verdecken, bemänteln sollen. Der Moralist hat aber ein bestimntes Iuteresse darau, solche Verträge welche in sich gerecht sind, auch wirklich zu rechtfertigen, damit nicht durch eine irrige Anschauung die Gewissen benurnhigt werden.

Summenhart führt in einem allgemeinen Theil eine Untersuchung über die Natur des Eigenthums und beginnt mit der theoretischen Frage über das Eigeuthumsrecht im idealen (paradiesischen) Zustand des Meuschengeschlechts. Im Paradiese hatte der Mensch ein Eigenthumsrecht auf alle Dinge ausser dem Baum der Erkenntniss; aber dieses Recht bestand für den Einen nur so, dass alle Audern das gleiche Recht hatteu; Adam war der erste Besitzer, aber unbeschadet der Rechte der Späteren; sein Recht bestand nicht im Eigenthumsbesitz. soudern nur in einer Vorstandschaft und in der Verwaltung; in diesem idealen Zustand würde der Meusch keine Thiernahrung genossen und die Thiere selbst einander nicht aufgezehrt haben. Aus diesen Voraussetzungen wird nun aber das natürliche Gesetz, das » Naturrecht«, entwickelt, welchem vollständige Gütergenweinschaft entspricht: » Wären wir im Zustand der Unschuld geblieben, so wäre Privateigenthum (dominium distinctum, civile) nicht eingeführt worden, weil dann Alles gemeinsam gewesen wäre« 5). Ein solcher Zustand wäre zur Erhaltung der Natur und zum friedlichen Verkehr der zuträglichste gewesen; es würde Jeder sich uur angeeignet haben, was er zum Leben brauchte, und es wäre für die Andern keine

Entbehrung und also auch kein Streit eutstanden 6). Das 1 vateigenthum ist also erst in Folge der Sünde eutstanden; a unter dieser Voraussetzung und wegen ihr besteht es zu Re und ist zweckmässig und darum nothwendig. Es lässt si zwar auch so noch das Privateigenthum nicht als Naturre bezeichnen; es ist auch nicht durch göttliches Recht eingefüh Als Gott den Israeliten das Land Kanaan zu eigen gab, mach er nicht die Einzelnen sondern das ganze Volk zum Eige thümer des Grundes und Bodens. Aber gleichwie der We zuträglich , den Kranken aber schädlig den Gesunden ist, so wäre die Gütergemeinschaft im Zustand der gefa lenen Natur verderblich. Denn ohne das Recht auf Priva ancignung würde das Land unbebaut bleiben und zur Wüs werden. Im Paradieseszustand wäre diese Rücksicht hinwel gefallen, weil es dort zur Cultur der Erde nicht einer müh samen Arbeit bedurft hätte; wenn je Arbeit nothwendig gewi sen, so wäre die Arbeit eine Lust gewesen, weil der Meusch i ihr nur sein eigenes Wollen hätte üben und erproben könnei Jetzt dagegen würde die Gütergemeinschaft nur allem Betrug und aller Schlechtigkeit den Zugang öffnen, die Guten würder das schlimmere und die Schlechten das bessere Theil haben und nie würde der Friede unter den Menschen herzustellen sein. Auch diess wäre im Stand der Unschuld anders gewesen; auch hier würde zwar keine vollständige Gleichheit geherrscht haben, aber die Ungleichheit wäre vernünftig geregell gewesen; denn wo beide Theile unschuldig sind, gibt es keinen Streit. Da aber doch Privateigenthum nicht dem Naturrecht und nicht dem idealen Menschheitszustand entspricht, und da, wie der Augenschein lehrt, das Privateigenthum die socialen Missstände, Uncultur, Ungerechtigkeit und Unfrieden nicht verhindert, so wären zwei Fragen zu stellen, von deuen aber Summenhart die eine ganz umgeht und nur die andere behandelt, nemlich wie das positive Recht, durch welches Privateigenthum in die Welt eingeführt worden, von der Moralphilosophie gerechtfertigt werden könne. Die andere nicht weniger wichtige Frage ist die der Socialisten — sei es religiöser oder politischer Färbung — nemlich: soll es nicht für die menschliche Gesellschaft einen Zustand der Vervollkommnung und des sittlichen oder socialen Förtschritts geben, in welchem man zum idealen Zustand der Gütergemeinschaft zurückkehren kann? Ist nicht die christliche Cultur bestimmt, der Menschheit das Naturrecht wieder zurückzugeben? Diese Frage stellt sich Summenhart nicht; denn sie könnte nur vom Standpunkt derer mit ja beantwortet werden, welche an chiliastischen Hoffnungen hängen; hießir vaar die Zeit noch nicht gekommen.

Das Entstehen des positiven Rechts wird aus zwei Quellen abgeleitet, aus der auch im Naturrecht begründeten Anktorität wie sie in der väterlichen Gewalt repräsentirt ist, und aus freiem Vertrag; es ist keineswegs gegen das Naturrecht und gegen die Gerechtigkeit, dass die Einen sich freiwillig einem Andern unterordnen, welcher sie besser regieren und beschützen kann als sie es selbst können; so gibt es auch eine Eigenthumsübertragung aus freiein Übereinkommen, womit Keinem ein Unrecht geschieht.

Unter den irdischen Gewalten wird auch die Kirchenund Papstgewalt besprochen. Der Papst, wird hier gesagt,
hat eine vierfache Gewalt, von denen ihm die eine durch das
rein evangelische, die andere durch das kanonische, die dritte
durch das bürgerliche und die vierte durch das natürliche Recht
zukommt. Die erste ist die Fülle der Gewalt über die ganze
Kirche in den Dingen, welche das geistliche Regiment im eigentlichen Sinne des Wortes betreffen. Dazu gehört das Recht, allgemeine Kirchenwersammlungen zu berufen und in Verbindung
mit dem Concil Glaubensfragen in einer die ganze Kirche verpflichtenden Weise zu entscheiden; sodann das Recht, die unter
ihm stehenden Verstände (praelatos inferiores) der Kirchen zu-

rechtzuweisen, auch dieselben ganz abzusetzen, wenn sie unta lich geworden sind, und endlich überhaupt Verfügungen zu ti fen, welche den Bestand der Gesammtkirche berühren. zweite Gewalt, auf Grund des kanonischen Rechts, euthält Vollmacht, gewisse kirchliche Amter zu verleihen und in der Vermögensangelegenheiten, welche mit geistlichen in Verbindung stehen, Verfügung zn treffen. Diese Gewalt nicht Ausfluss des evangelischen Gesetzes, weil Petrus und me rere seiner Nachfolger sie nicht besassen. Die dritte ist e weltliche Gewalt über einige Länder, welche er durch Einw ligung sowohl der Fürsten, besonders der Kaiser als auch d Unterthanen erlangt hat; hirher gehörten die Länder der Ko stantinischen Schenkung. Auch diese Gewalt ist nicht aus de evangelischen Gesetz. Ja da die Päpste diese Gewalt erhalte wollten vermittelst der ersten im evangelischen Gesetz ihnen velichenen, vermöge deren sie den Blits der Excommunicatio schlendern, darum ist grosse Verwirrung und eine Härte en standen, die der Kirche nur allzusehr schadet 1). Endlich if vierte Gewalt ist natürlich gegeben in seiner Stellung als Obel haupt aller Christglänbigen; hicher gehört das Recht auf Ehren bezengung und Unterstüzung von Seiten der Glänbigen.

Geht man davon aus, dass der regelmässige Erwerb vol.
Eigenthum durch Vertrag zn Stande kommt, so sind die Bedingungen festzustellen, unter denen der Vertrag gerecht und sittlich ist, und die Hauptschweierigkeit liegt in der Bestimmung des Wucherbegriffs. Der Gang, den die Untersuchung besummenhart uinmit, beginnt von der empirisch primitiesten. Form des Darlehensvertrags (mutuum). Darnach kann mansich ein Eutlehnen nur vorstellen, zum Zweeke des angeublieklichen Verbranchs (consumtio) einer Sache; Darlehen ist Hilfe in der Noth. Wird austatt eines der Consumtion dienenden. Gegenstandes (res consumptibilis) Geld dargeliehen, so ist das Geld doch nur ein Symbol einer verzehrbaren Sache, der Cha-

rakter des Darlehens wird dadurch nicht geändert, das Geld ist sachlich identisch mit dem consumptibeln Gegenstand (Lebensmittel, und gilt folglich selbst als »res primo usu consumptibilis«. Ist damit der Begriff des Darlehens abgeschlossen, so ergibt sich darans der Wucherbegriff. Das Darlehen ist Hingabe einer Sache, deren Eigeuthum sich vom Gebrauch nicht trenuen lässt; folglich wird das Eigenthum am Gegenstand des Darleheus an den Mntvatar übertragen. Wenn der Darleiher nun einen Gewinn erzielt aus einer Sache, deren Eigenthum er abgetreten hat, so nimmt er was nicht sein ist, sehneidet auf cinem fremden Acker, and diess ist Wucher, ungerechte Ausbentung der augenblicklichen Noth des Nebenmenschen. Hier ist der Crystallisatiouspunkt für den Begriff des Winchers; Wincher ist gleichsam die Nutzniessung (usura - usus) von einer fremden Sache; Ziusenuchmen ist aber = usura, folglich ist Zinsennehmen identisch mit Wneher, der Wneher also gehört specifisch dem Darlehensvertrag an, und jeder audere Vertrag, in welchem ein Gewinn stipnlirt ist, kommt in demselben Grade dem Wuchervertrag nahe, als er sich dem Charakter eines Darlehens auf Ziusen nähert. Der Wncher selbst aber ist chenso durch das natürliche wie durch das positiv göttliche Gesetz verboten, und es ist unr der Gerechtigkeit und der Wohlfahrt der meuschlichen Gesellschaft entsprecheud, wenn sowohl das kanonische als das bürgerliche Recht auf den Wucher (das Zinseunehmen aus einem Darlehen) sehwere Strafen gesetzt hat. In der Begründung dieser Lehre sind zwei Momente zu unterscheiden, ein sittliches und ein juridisches. Die sittliche Verwerflichkeit des Wnchers als Ausbeutung der Noth des Armen, sowie die socialen Nachtheile wicherischer Bedrückung werden vorgeführt als Beweise ans dem Naturrecht; die Gleichstellung aber des Wuchers mit dem Zinsennehmen aus einem Darlehen ist dem positiven Recht entuommen, nemlich dem mosaischen Gesetz (vgl. V Mos. 23, 19, 20). Indem man die

mosaische Gesetzgebung in diesem Punkt für einen Ausdri und eine Bekräftigung des Naturrechts nahm, verschloss m sich den Weg zu einer sachlich genauern Begriffsbestimmun die doch im mosaischen Gesetz selbst augedeutet liegt; de dieses verbietet den Israeliten das Zinsennehmen von Volk genossen, erlaubt es aber gegenüber den Freniden. dass nun hieraus der Schluss gezogen worden wäre, das Zinse uchmen könne nicht schlechthin gegen das Naturrecht sein, wi es den Ausländern gegenüber, also im auswärtigen Handel ut Geschäftsverkehr, erlaubt wurde, gelangte man zu merkwürdig Auslegungen der Schriftstelle. Was die Schrift, sagt Sui menhart, den Fremden gegenüber erlaubt, hat mit dem Zinse nehmen nur einige Ähnlichkeit. In Wirklichkeit hätten die Fremd in Judaa gar keinen Besitz haben sollen; was sie besasse hatten sie mit Unrecht; man durfte ihnen Alles nehmen; wen man ihnen also in Form von Zinsen etwas abuahm, so nahi man sogar weniger als man durfte; man könnte ihnen viel meh. sogar das Leben selbst, nehmen, wie man im Krieg den Feinde gegenüber dazu berechtigt ist. Auch heute noch dürften di Christen in ähulichem Falle ebeuso verfahren. Wenn aber heut zutage die Juden glauben ein Recht zum Wucher als Wieder vergeltung gegenüber den Unterthanen des römischen Reiche. zu haben, weil die Römer ihnen Land und Reich genommen so gilt diess nicht, weil die Juden mit Recht ihr Reich ver loren, nachdem sie ihren König gekreuzigt 8),

Nun konnte sich den Theologen wie den Legisten, so sehr sie durch die hergebrachten Begriffe gebunden waren, nicht verbergen, dass das Wirthschaftsleben über die primitiven Aufängehinausgeschritten, und dass man Geldaulagen nicht mehr blos für die augenblickliche Consuntion, sondern auch zu produktiven Zwecken machen könne, ebenso dass das Geld nicht blosse Symbol einer verzehrbaren Sache, sondern auch Waare sein könne, einen eigenen Werth repräsentire und gleich audern

Gegenständen des Kanfs durch Combination mit Arbeit (industria) fruchtbar gemacht werden könne. Anstatt aber den Wucherbegriff zu revidiren und denselben gemäss der bessern Erkenntniss volkswirthschaftlicher Zustände nen zu bestimmen, sehlig man den Weg ein, von 'dem Wuchervertrag in der alten Fassung des Begriffs alle jene wirthschaftliche Funktionen zu interscheiden, in welchen das Geld in Wirklichkeit fruktifieirt; für jede Art von Geldanlage, Rente, Kanfmannsgewinn, Wechselgeschäft, war der doppelte Beweis zu erbringen, fürs erste, dass dieselbe sich formell vom Darlehensvertrag unterscheide, und fürs zweite, dass sie kein natürliches oder positives Gesetz verletze, also keine Übervortheilung, keine Ausbentung der Noth, keine Verthenrung der Waare enthalte oder mit sich führe. War dieser Beweis geliefert, so war der Gewinn (Zins) aus einer solchen Geldanlage nicht mehr zu beaustanden.

Es war aber den kirchlichen Theologen nahe gelegt, in solchen Angelegenheiten möglichst liberal zu untheilen, nicht etwa darum weil anch die Kirche mit ihren Anstalten auf Geldanlagen, auf Renten und Zimsen, angewiesen war, sondern weil die Beichtprawis die Gewissen nicht über Gebihr beschweren durfte. Es gehört wenig Geist und Einsicht dazu, Strafpredigten wider Kaufleute und Wincherer zu halten; aber es ist grosse Besomenheit und Sachkeuntniss nottwendig, weum man einem Beichtkind im Namen der strikten Moral und Gerechtigkeit befehlen soll, einen für rechtmässig erachteten Gewinn ans dem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb zu verflichen und zurückenerstatten.

Die Schwierigkeit für den Theologen begann aber erst da, wo es sich nm Kapitalantagen handelte, welche ihrer Art nach unter den Begriff des Darlehensvertrags fielen, aber doch dem sittlichen Bewusstsein und dem soliden Geschäftsbetrieb sich als zulässig, ja nothwendig, erwiesen. In dieser Beziehnng war die Wissenschaft in einem Dilemma. Die Wnchengesetze haben

nemlich ihren Zweck zu allen Zeiten nur unvollständig erre sie haben die Armen nicht vor wucherischer Bedrückung schützt, nicht einmal den Zinsfuss herabgedrückt; man das Gegentheil bemerkt haben. Zudem aber konnten Wuchergesetze doch nicht verhindern, dass man von der tural- zur Geldwirthschaft und von dem gebundenen sitz der Fzudalzeit zur kapitalistischen Geschäftsform schritt. Hatte man nun die Wucherdoktrin fallen gela. so hätte man sich in Widerspruch mit der Vergangen gesetst, wäre revolutionär geworden. Man hat ja in Reformationszeit viel strengere Wuchergesetze und besone strengeres Zinsenverbot verlangt. Wenn man aber die Wuch lehre in aller Form beibehielt, so trug man die Verante lichkeit für die gesellschaftlichen und sittlichen Nachthe welche der Vollzug unzweckmässiger Gesetze nach sich zi Dahin gehört z. B. die Erscheinung, dass ein Gesetz, wele den Gewissenhaften das Gelddarlehen verwehrt, das Geld schäft in die Hände der Gewissenlosen oder derer die kanonische Gesetz nicht achten, der Juden, ausgeliefert hat.

Summenhart schlägt einen doppelten Weg ein, deren ers ihm mit allen gleichzeitigen Theologen gemein ist. Darna wird nur derjenige Gewinn aus einem Gelddarlehen a Wuchergewinn betrachtet, welcher ohne alle anderweitige Unilage allein auf Grund des Darlehensvertrags (ratione mut gezogen wird und als solcher beabsichtigt und stipulirt wa Im Unterschied hiervon gibt es einen Entgelt aus einem da geliehenen Kapital, welcher durch eine andere Art von Vebindlichkeit begründet ist. Es entstand aus der Praxis naund nach die Lehre von den Zinstiteln, deren es allmählig bzu zwölf wurden, die auch Summenhart einzeln erlüntert Darnach war nicht nur jede Art von Rente im mittelatterliche Sinn, sowie jede Entschädigung für entgehenden eigenen Gewin oder erwachsenden Schaden zulässig, sondern es war Zins au

cinem Kapital zu uehwen erlaubt, welches man in einer Gesellschaft angelegt (dans sociis) oder dem Nebennenschen blos zur Repräsentation oder Prunkentfallung (pompa) gelichen halte,

Der zweite Weg aber, den Summenhart, so weit ich sehe, selbständig geht, geht tiefer in die Untersuchung über das Wesen der Verträge ein. Es kommt, sagt er, bei einem Vertrag nicht auf den Namen soudern auf den innern Charakter au; es kann ein Rentenvertrag wucherisch sein, d. h. er hat den Namen Rentenvertrag, ist aber in Wirklichkeit ein Darlehen; und umgekehrt kann ein Vertrag Darlehen heissen, er ist aber doch kein solches, weil ihm das Wesen eines solchen abgeht; zum Wesen aber gehört die Absieht, in welcher der Vertrag geschlossen ist. Gleichwie es einen Wucher in Gedauken (usura mentalis) gibt, d. h. eine wucherische Absicht, welche sündhaft ist, wenn auch der materielle Wuchergewinn nicht erzielt wird, so gibt es wohl auch ein Zins-Darlehen, dem die wucherische Absicht fehlt; also auch der Charakter des Verbotenen nicht zukommt. Wenn diese Absieht, einen wucherischen Vertrag nicht zu schliessen, in irgend einer Form documentirt sei, so durfe man auf die Erlaubtheit desselben erkennen; doeumentirt aber werde sie durch irgend einen Zusatzvertrag. Wenn mans. B. zu einem Darlehensvertrag hinzufüge, das Darlchen sei unwiderruflich gegeben, so liege in Wirklichkeit kein Darlehen, soudern ein Vertrag von der Art des Reutenkaufs vor; hier entscheide nicht der Name, sondern die Natur des Vertrags; ja der Beisatz »uuwiderruflich« branche nicht so gemeint zu sein, dass man niemals zu kündigen beabsichtige oder dass man nicht von Anfang an die Möglichkeit der Kündigung voraussetze.

Es könnte auf den ersten Blick scheinen, als ob es Summenhart und den Theologen seiner Zeit nur darauf angekommen wäre, mit dialektischen Kunstmitteln am kirchlichen Verbot vorbeizukommen. Die Sache hat aber ihre ernste Kehrseite. Es wird uemlich erkauut und ansgesprochen, dass Wincher auch der Form anderer Verträge getrieben werde; denn auch hängt es nicht vom Belieben des Einzelnen ab, seinem Vert den Namen zu gebeu; soudern ein Vertrag, wessen Namens immer sei, ist wincherisch und unsittlich, wenn er nach Praimmel Intention die innere Natur des Winchervertrags annin. Hier gewinnt der Theologe wieder die gauze sittliche Strei um gegen den Wincher sein Verdammungsurtheil zu schleude Man möge nicht glauben, es könnte eine Stadt oder eine Reblik ohne Wincher nicht bestehen. Ein Gemeinwesen hat im am besten gebliht, wenn darin Gottes Gebote geachtet wurd Auch Kirchen und Klöster sind zu Besitz und Kraft gekomm so lange sie nicht im Verlangen nach dem Zeitlichen vom (setz Gottes gewiehen 19).

Der Abschnitt über Kauf und Verkauf behaudelt gegen die Handelschaft im Geiste der Zeit erhobenen sittliel Bedeuken nach verschiedenen Seiten mit grosser Unbefangenhe Dieselben concentriren sich auf drei Hauptpunkte. deuklich ist nemlich der Handelsgewinn aus dem Monopol, dess sich damals schon die grossen Handelsgenossenschaften in ve schiedenen Zweigen zu bemächtigen drohten; feruer der Hand mit Luxusgegenständen, und endlich ein Handelsgewinn, de nicht eine Arbeit oder Industrie eutspricht, wodurch eine Waa umgewandelt und ihr Preis erhöht worden ist. Beziehung gilt nameutlich noch das Axiom, dass die Zeit nich känflich sei, dass also »blos wegen der Zeitdifferenz« ein Waare nicht im Preise gesteigert werden dürfe; jedoch wird de abstrakten Doktrin in der Anwendung auf das Leben leicht wie der ihre Strenge genommen, weil ein anderweitiger Grund zu Preissteigerung (Affektionspreis n. s. f.) ja leicht gefunden wire Bezüglich der Luxuswaaren und Schmuckgegenstände weltliche Art unterscheidet Summenhart solche, welche blos zur Zierde diene und solche, welche mit der Annehmlichkeit auch einen Nntze

oder Vortheil (commoditas) verbinden. Von ersteren werden, als zur Zeit noch im Gebrauch, nauhaft gemacht: Werksenge zum Kräuseln der Haare; Ketten, die nm den Hals gehen und vorn an der Brust, wo die Kleider ausgeschnitten sind, herabhängen; Perlenschnüre, womit die Kleider über der Brust zusammengehalten werden; Edelsteine, wie sie die Jungfranen von ihren Kronen an der Stirne niederhängend tragen; Ohrgeschmuck, Armspangen, Schleppkleider; Netzgewebe um den Hals, genannt »Brissgoller«; buntfarbige Kleider mit eingewirkten Figuren; Pelzwerk, womit die Kleider am Hals verbrämt werden; lange Schnabelschuhe; goldene und silberne Kuöpfe an den Kleidern, wo sie nicht hingehören; Kleider mit vielen Schlitzen; Schminke aus einer Fucustinktur, womit das Angesicht roth gefärbt wird; falsches Haar. Schmuckgegenstände der zweiten Art sind verschiedene Formen des Kopfschmucks zur Befestigung der Haare, Kronen, Birette, feine seidene Tücher, Riechfläschehen mit Moschus oder andern Wohlgerüchen, Fingervinge; Agraffen (spinteria), womit die Frauen ihre Obergewänder befestigen. Jedoch darf nicht über jede Art solchen Luxus der Stab gebrochen werden; man kann solchen Schmuck harmlos tragen wie einst Joseph den bunten Rock, oder um der vaterländischen Sitte uachzukommen, da und dort auch um die Jungfrauen von den Francu zu unterscheiden; und auch wo ein Schmuck nicht ganz ohne Sünde getragen wird, muss man doch noch nicht eine Todsünde daraus machen; denn es entscheidet doch schliesslich über den sittlichen Charakter die Absieht und Gesinnung, womit man sieh schmückt. Der Handel mit solchen Gegenständen ist darum anch noch nicht an sich nusittlich und der Verkauf derselben ist nur dann positiv sündhaft, wenn man annehmen muss, dass ein unsittlicher Gebrauch davon gemacht wird. Bedenklicher ist der Handel mit Würfelu, Karten u. s. w., die zum Glücksspiel gebraucht werden; denn bei solchen Dingen muss die schlimme Absicht vermuthet werden. In der Lehre von der Preisbestimmung kommt aber der Unterschied zwischen nützlichen unnützen Waaren wieder zu einer Bedeutung. Der Maler Heiligenbildern darf einen verhältnissmässig höheren P. fordern, als der Verfertiger von Würfeln. In der Frage, bei der Preisbestimmung auch die Person des Verkäufers et Einfluss haben dürfe, autwortet Summenhart mit ja; sofern sich um einen Gegenstand handle, der nur von einem Höngestellten geliefert werden könne, dürfe man ihn aus dies Grunde theurer bezahlen, wie man auch die Kriegsdienste Ritters besser lohne als des Bauers.

Eine specifische Geschäftsform der mittelalterlichen Feua zeit war der Rentenkauf. Aber gleichwie starre Theoreti. noch heutzutage die sittliche Berechtigung eines Darlehenszin beanstanden, weil sie der ganzen modernen Entwicklung Wirthschaftslebens keine Berechtigung zugestehen, so wurde al in der Feudalzeit im Rentenkauf mehrfaches sittliches Bedent gefunden. Die Einen stellten sich auf den Standpunkt des Schei und stiessen sich daran, dass Jemand, ohne zu arbeiten, einer Rente soll leben können, da doch das Geld mit recht Dingen nicht wieder Geld erzeugen könne; Andere aber blickt tiefer und fanden, dass die Funktion des Rentenkaufs sich kan formal, sachlich aber gar nicht vom Wuchervertrag (Zinsde lehen) unterscheide also dieselben moralischen und gesellscha lichen Nachtheile haben müsse. Den Ersteren nun erwiede Summenhart 11), dass es allerdings ein ungenügender Endzwei eines Rentenkanfs sei, wenn man durch ihn blos reich werde und sich vom allgemeinen Gesetz der Adamssöhne, im Schweis des Angesichtes das Brod zu essen, befreien wolle; ja wer Viele von Renten leben wollten, so würden bald nicht mer Leute genug sein, um das Land zu bebauen und es müss Theurung erfolgen; aber doch müsse es zulässig sein, dass di jenigen von Renten leben, die entweder gar nicht arbeiten könne oder die im Dienst des Staates oder der Kirche statt der körpe

lichen geistige Arbeit übernehmen. Daran aber deukt Summenhart nicht, wer denn die Rente zahlen solle, wenn Viele von ihren Renten leben und Wenige arbeiten wollen.

Gegenüber dem Einwand aber, dass der Rentenkauf am Charakter des Wuchers theilnehme, wird betout, dass ja nicht cinual jeder Früchtebezug ans einem dargelichenen Kapital unerlanbt sei; was aber zu Guusten eines Ziusenbezugs aus einem Darlehen gesagt werden könne, gelte in verstärktem Masse vom Rentenkauf, welcher sich vom Davlehen formell und weseutlich unterscheidet, dagegen eigentlich nur eine Combination von Miethund Kaufvertrag ist und also nuter beiden Gesichtspunkten den Bezng eines Emoluments aus einer dahingegebenen Sache rechtfertigt. Denu der Gegenstaud des Rentenvertrags ist ja dem Begriff gemäss nicht das Geld, sofern es unfruchtbar und also Eigenthum und Verbrauch von einander nicht zu treunen sind, sondern der Gegenstand des Renteuvertrags ist seiner Art nach fruchtbar wie Grund und Boden oder menschliche Arbeit; auch das Geld ist unter diesem Gesichtspunkt nicht schlechthin unfruchtbar, sondern es kann, soferu es einen Metallwerth enthält, Waare werden, kann demnach gekanft oder gemiethet werden. Die Goldarbeiter kaufen z. B. gern ungarische Dukaten, weil sic brauchbarer sind als rheinisches Gold.

Ist aber einnal die Natur des Reutenvertrags dahin bestimut, dass derselbe auf der gleichen Linie mit der Miethe
und dem Kauf steht, so gibt es für die Erlaubtheit der Reute
keine Beschräukung, sofern unr die Gerechtigkeit (acquitas, Ausgleichung der Rechte beider Parteien) nicht verletzt wird. Summenhart erlaubt darum unbedeuklich die Personalrente, die ihm
von der Miethe persönlicher Arbeitskräfte nicht weseutlich verschieden ist; selbst die Sklaverei ist, nuter der Voraussetzung
des Standes der Sände, nicht der Gerechtigkeit zuwider; dabei
ist jedoch die Sklaverei lediglich als Dienstbarkeitsverhältniss
(servitus) gedacht ohne den Nebenbegriff, den wir damit zu ver-

binden gewöhnt sind. » Wäre es unerlanbt, seine Dienste vermiethen oder sich zum ständigen Dienste einem Anders verpflichten, so würden die Doktoren an unsrer Univer sündigen, indem sie ständig angestellt sein wollen und sieh pflichten, an dieser Universität zu lesen und nicht an andere überzutreten« 12). Dass eine Rente nicht eine et sondern kündbar ist, thut ihrer Natur keinen Eintrag, so w ein Kauf durch die Bedingung eines möglichen Rückkanfes hört ein Kauf zu sein. Ja es entspricht der Gerechtig (aequitas) mehr, wenn eine Reute von beiden Seiten kündbar eine unkündbare Rente könnte sonst drückender werden als Darlehen, wenn es dem Schuddner unmöglich wäre, sich sei Verbindlichkeit zu entledigen. Was speziell die Lebensre betrifft, so können Einige sie sich nicht ohne unsittliche Bea gründe, Misstrauen gegen die göttliche Vorsehung, Sorge Zeitliches, fleischliche Klugheit, u. s. w. denken. Allein, s Summenhart, es ist nicht jede Furcht und Sorge, auch ni jede fleischliche Klugheit Sünde. Dass aber bei einer Lebe rente gleichsam um eine ungewisse Zukunft gespielt wer darin dürfe man nicht das Wesen des Vertrags erkennen, n zudem sei auch nicht jede Art von Spiel an sich unerlan Ein mathematisch genaues Verhältniss von Waare und Pr lasse sich ja auch nicht einmal beim Kaufvertrag erzielen, w der Preis sich nach dem Bedürfniss (commoditas hominu richte. - Hierin liegen schon die richtigen Anfänge für e Erkenntniss von der Bedeutung des Versicherungswesens, a aber ihre Weiterentwicklung nicht direkt hier, sondern in a Lehre von dem Gesellschaftsvertrag gefunden haben.

Der Gesellschaftsvertrag bildete den Übergang va Geschäftsbetrieb auf Grund des Zinsenverbots zum modern kapitalistischen Geschäftsverkehr; in ihm nemlich kames zu de, licher Erscheinung, wie das Kapital in Verbindung mit a Arbeit fruchtbar wird und wie es Sache der Billigkeit ist, a Gewinn nach dem Verhältniss des eingeworfenen Kapitals und der aufgewendeten Arbeit zu wertheilen. Die Schwierigkeit liegt vornehmlich in zwei Punkten, in der Frage, in welchem Verhältniss des Ertrags das Kapital zur Arbeit stehe, und in der gerechten Vertheilung der Gefahr oder des Risico. Im allgemeinen gehört es zum Wesen des Gesellschaftsvertrags, dass die Theilnehmer gemeinsames Eigenthumsrecht (condominium) auf das eingeworfene Kapital erwerben; lässt man diese Bestimmung fallen, so ändert der Vertrag seine Natur und wird entweder Miethe oder Darlehen, im letzteren Falle folglich unerlaubt.

Die primitivste Art eines solchen Vertrags ist die Thiergenossenschaft (socida), in welcher Schaafe, Rindvich u. dgl. znm Gebranch überlassen werden in der Weise, dass Miteigenthum entsteht und die Provenienz verhältnissmässig vertheilt wird 13). Ausser diesem Vertrag behandelt Summenhart ausführlich die Geldsocietät und die Frage, ob entgegen dem Princip des gleichen Risico's ein Garantievertrag zulässig sei, wodurch die Gefahr ganz oder theilweise von dem einen Theilnehmer auf den andern gewälst werde; er hält sich aber in der Antwort reservirt und hält einen Garantievertrag nur unter der Bedingung für zulässig, dass er nicht formell ein Wuchervertrag (mutuum) werde. Die Ansieht, dass eine Zinsengarantie, welche ein Theilnehmer dem andern leisten soll (contractus trinus), wucherisch sei, schlägt aber vor; und es ist dieses vielleicht der einzige Punkt, in welchem Summenhart hinter der freieren Auffassung des massgebendsten Theologen seiner Zeit, Thomas de Vio, gen. Cajetan, zurückgeblieben ist 14).

Der letzte Traktat erhält seine Bedeutung durch die Untersuchung über den Wechsel (cambium). Das Wechselgeschäft muss, um sittlich unanfechtbar zu sein, unter den Begriff des Tausches (permutatio) gebracht und von andern Vertragsarten unterschieden werden. Wenn nachgewiesen ist, dass der Tausch cine selbständige Vertragsart und dass der Wechsel ein wi liches Tauschgeschäft ist, wenn ferner das Wechselgeschäft e volkswirthschaftliche Berechtigung hat, so muss auch die Geschäft constituirende Vertragsform, beziehungsweise eine Fr tificirung des Geldes in demselben, unbeanstandet sein, sofe nur die Gerechtigkeit nicht verletzt wird. Die Nützlichkeit Wechselgeschäfts für das Gemeinwesen erhellt aus einem vi fachen Zwecke des Verkehrs mit dem Auslande; der erste der Handelsverkehr, der zweite die Wallfahrt zu den Gräbe der Heiligen in fernen Läuderu, der dritte die Aneignung ? Kenntnissen und Wissenschaften, die für Seele und Leib nich lich und für die Leitung des Gemeinweseus von Werth sin der vierte endlich die Abordnung von Gesandtschaften, um üb Frieden unter den Reichen oder Provinzen zu verhandeln. N türlich hat es aber auch im inländischen und Kleinverkel Werth, wenn eine leichte Gelegenheit zum Auswechseln w Geldsummen gegeben ist. Ein Gewinn aus dem Wechselg schäft als solchem rechtfertigt sich einestheils aus dem Aufwan von Arbeit, der damit verbunden ist, auderntheils aus dem Il teresse. Das Wechselgeschäft ist nemlich entweder reines Au. tauschen einer Geldsorte gegen eine andere (cambium purum oder es ist von einem Darlehensvertrag begleitet, sofern di Realisirung des Wechsels oder die Rückbezahlung des ausge legten Betrags erst nach Verfluss einer gewissen Zeit erfolgt es ist also ein Zinsenbezug unter denselben Bedingungen wi beim Darlehen gestattet, nemlich zur Vergütung des Interesses nicht aber wegen der blosen Zeitfrist zwischen Abschluss und Realisirung des Geschäfts, weil die Zeit nicht känflich um kein Rechtstitel auf einen Gewinn ist. Einen Art-Unterschieg zwischen verschiedenen Formen des Wechselgeschäfts, zwischen trockenem Wechsel und Wechselbriefen u. s. w. nimmt Summenhart nicht an. Auch jenes Geschäft, welches später unter dem Namen Amtersocietät (societas sacri officii) aufgeführ.

Linsenmann, Summenhart.

und von Papst Leo X. sanktionirt wurde 13), kennt Summenhart noch unter der einfacheren Form eines blosen Wechselgeschäfts. Ein Kleriker, der zu Rom eine Pfründe oder die Anwartschaft auf cine solche (gratia exspectativa) erlangt hat und an die apostolische Camera die übliche Taxe baar erlegen soll, nimmt vom Wechsler die Summe auf, welche er dann später in der Währung seines Aufenthaltsorts - natürlich gegen Provision zurückzubesahlen hat. Indem Summenhart alle die verschiedenen Praktiken des Geldgeschäfts unter die angegebenen einfachen Gesichtspunkte bringt, ist er der Mühe überhoben, weiter auf das Wechselrecht einzugehen, welches ihm doch wohl noch fremder gewesen ist als den italienischen Rechtsgelehrten seiner Zcit 16). Seinen Standpunkt als Moralist aber glaubt er, trotzdem er sich in Streitfragen stets auf die mildere Seite, auch cinem Antonin von Florenz und Bernhardin von Siena gegenüber, stellt, durch die Bemerkung wahren zu müssen, dass ein Geschäft zwar streng scholastisch gerechtfertigt werden könne, aber vor unerfahrenen und übelwollenden Leuten doch nicht gutgeheissen werden solle, weil nach dem Worte des Psalmisten die Bosheit zu ihren eigenen Gunsten lügt und weil unter solchem Deckmantel leicht Wucher getrieben wird. -

Es crübrigt noch, an dieser Stelle von Summenharts Abhandlung über den Zehnten mit wenigen Worten zu berichten.
Auch dieser Traktat lässt uns in die Anfänge einer volkswirthschaftlichen Bewegung hineinschauen, welche bald darauf, in den
Bauernkriegen, grosse Dimensionen ansunehmen drohte und nur
darum nicht zu einem bedeutenden Erfolg, zu Ablösung des Zehntens, führte, weil man gewaltsam mit Verkennung der volkswirthschaftlichen wie der sittlichen Gesetze vorgegangen war. Auch
Summenhart findet nicht das befreiende Wort für den Zwang
der Stuation; er erörtert wohl die Möglichkeit, dass die Reiehung des Zehntens aufhöre; aber er denkt sich das Anfhören
nur vermittelst einer Gewohnheit, ans welcher nach und nach

ein Verjährungsrecht entstünde; von wem und wie aber oh Rechtsverletzung der Anfang zu machen wäre, unterlässt er z sagen; an eine rechtlich und volkswirthschaftlich mögliche A lösung denkt er nicht, obgleich der Gedanke der Kündbarke von Renten anderer Art schon nach allen Seiten hin erwogen wa

Den volkswirthschaftlichen Standpunkt verliert Summenha zunächst ganz wieder aus dem Auge; dagegen unterscheidet e an der Sache eine religiöse und eine positiv rechtliche Seite ihn geht aber nur die erstere an. Vom religiösen oder naturechtlichen Standpunkt aus gibt es zwar schlechthin eine Pflich des Menschen, von seinem Einkommen bestimmte Theile hinzi geben, denn er ist diess Gott und den Dienern der Religio schuldig. Dass aber diese Reichung gerade den zehnten The der Früchte a. s. w. ausmachen musse, ist schon im A. T. nu ein Rechtsgesetz, ist darum nicht wie ein Moralgesetz für all Zeiten bindend, ja es ist im Christenthum aufgehoben worde und die Apostel haben wohl milde Beisteuern für die nothleiden den Glaubensbrüder, aber keinen Zehnten gefordert. Hat späte das kirchliche und bürgerliche Gesetz den Zehnten wieder ein geführt, so hatte es dazu Recht und Grund, aber das gilt nich unabänderlich für alle Zeiten. Die Reichung des Zehntens is kein Glaubenssatz; ja wenn von zwei Behauptungen eine der Irrlehre beziehtigt werden könnte, so wäre es die Lehre, wor nach die Reichung des Zehntens Dogma wäre, nicht aber die andere, dass der Zehnte aufgehoben werden könne. sei faktisch in Italien der Zehnte schon aufgehoben, und man erfahre nicht, dass die Italiener desswegen im Zustand der Verdammniss sein sollen, was doch der Fall wäre, wenn der Zehnte vom Naturrecht festgestellt wäre; denn dann könnte selbst der Papst nicht davon dispensiren. Den Klerikern aber wird vorgehalten: sollte das Gesetz des A. T. auch für die Christen noch gelten, so würden die Kleriker selbst in die Pflichten der Leviten einrücken und hätten nach IV. Mos. 18, 20

auch ihrerseits den Zehnten zu geben, und zwar zu dem doppelten Zweck, nemlich der Verherrlichung Gottes und der Unterstützung der Armen. Allein das thun die Kleriker nicht, haben sie doch im Jahr 1487 dem Papst Innocenz VIII den Zehnten von ihrem Zehnten in manchen Diöcesen Alemanniens verweigert. Und doch sei es im Munde der Geistlichen selbst, man müsse, wo es sich um zeitliche Leistungen an Geistliche handle, im Zweifelfalle das Recht zum Nachtheil derselben auslegen, damit sie ja nicht der Habsucht bezichtigt werden können. Es sei unrecht, wenn sie vom alttestamentlichen Gesetz annehmen, was für sie sei, aber für aufgehoben und abrogirt erklären was gegen sie sei. Die Leviten besassen nichts als den Zehnten und gaben doch ihrerseits wieder den Zehnten, die Geistlichen aber haben ausser dem Zehnten bewegliches und unbewegliches Eigenthum, ja ganze Städte, Villen, Provinsen und Königreiche! Vergebens ruft der die Hilfe des Gesetzes an, der selbst gegen das Gesetz handelt!

Jedoch erklärt Summenhart, dass er nichts festhalten wolle was gegen den orthodoxen Glauben und gegen die Entscheidung der heiligen Mutter, der Kirche, sei <sup>17</sup>).

# VI.

Ein Sitten- und Culturbild aus der Zeit, in welche uns die bisherige Darstellung versetzt hat, ist unvollständig, wenn ihm nicht einige Züge aus dem Mönchwesen beigegeben werden. Der geistige und sittliche Zustand der Klöster spiegelt die Cultur und Moral des Zeitalters am deutlichsten wieder. Nach dem Mönche bildet sich der Weltgeistliche und nach beiden das gläubige Volk. Aber auch das Mönchthum war um diese Zeit schon berührt von den geistigen Strömungen, die eine neue Weltepoche anbahnten; die Berührung war aber im Ganzen von mehr unerfreulichen als tröstlichen Wirkungen begleitet, namentlich von einem Streben nach Auflösung der alten Zucht und Lebensordnung ohne gleichzeitige Aufnahme neuer Bildungselemente und ohne Vertiefung des innerlichen Lebens. Einsichtsvolle Männer wie namentlich der ebenso ernste als gelehrte Fohannes Trithemius 1) crkannten und verkündeten mit Nachdruck die Nothwendigkeit einer Reform und legten auch kräftig die Hand an. Aber diese Bestrebungen blieben auf halbem Wege stehen; sie nahmen ihre Ideale aus einer vergangenen Zeit, aus den Einrichtungen und Lehren der Altväter; dagegen fehlten die befruchtenden Ideen zu Neubildungen, die dem Charakter und den Bedürfnissen einer fortgeschrittenen Zeit angepasst worden wären.

Auch Summenhart, in seiner Rede über die zehn Missstände unter den Mönchen, dringt vor allem ganz im Geiste des Trithemins auf die Rückkehr zur Vollkommenheit der heiligen Väter. Er erkennt in erster Linie einen Verstoss gegen den Geist des Mönchthums in dem Prunk, Luxus und weltlichen Treiben, welches in den Klöstern um sich gegriffen. »Hittet enche, rnft er den versammelten Vätern in Hirsan zn, voor gar zu sorgfältigem Bau eurer Gezelte. Die Wohnungen der Brüder sollen Zellen sein, nicht Soldateneastelle; Gefängnisse, weil Klöster, sollen sie sein, nicht Paläste; nicht üppig sondern bescheiden, nicht wollistig sondern ehrbar! Was sollen jene lächerlichen Missgestalten 2), was jene schmutzigen Affen, wilden Löwen, missgestaltete Centhanren, Halbmenschen, gefleckte Tiger, kämpfende Soldaten, pfeifende Jäger? Da kann man sehen unter einem Kopfe mehrere Leiber und dann wieder über einem Leib mehrere Köpfe; ein vierfüssiges Thier hat den Schwanz cines Fisches; cine andere Bestie bildet vorn ein Pferd und hinten eine halbe Ziege. Überall bunte Abwechslung, man kann sich den ganzen Tag damit abgeben, jedes Einzelne zu bewundern - lieber als im Gesetze Gottes zu forschen. Wenn ihr ench der Unschicklichkeit nicht schämt, reuen ench nicht wenigstens die Ansgaben?« Die Türken verwundern sich, dass bei uns die Weltleute sich prachtvolle Wohnungen bauen, als hofften sie ewig zu leben; was würden sie erst über die Marmorpaläste msrer Religiosen, welche der Welt abgestorben und arm sein wollen, sagen! Selbst wenn es entreffend wäre, was Einige einwenden, dass ja Knnst und Prunk nur auf das Haus Gottes verwendet werde, so wäre diess zwar weniger tadelnswerth, aber dennoch nicht von Vorwerf frei. Schon St. Bernhard tadelt in den Kirchen die feinen Gemälde, welche den Blick der Betenden auf sich ziehen, ihre Andacht ablenken und gewissermassen den alten judischen Gottesdienst repräsentiren. Solche Herrlichkeit mag sich für Salomons Tempel ziemen; ja sie mag noch gestattet sein in Städten und Dörfern wo die Volksmenge hinströmt und sich in ihrer Einfalt an Malereien ergötzt, weil sie die heiligen Schriften nicht lesen können. I. Monche aber in ihrer Abgeschiedenheit sollten lieber in d. Büchern als an gemalten Wänden lesen! Odder sollen a Schmuckgegenstände etwa als Schangepränge dienen, um a Lente anzulocken, mehr damit sie opfern als damit sie bete. Mit goldgefassten Reliquien werden die Augen geblendet, dan die Beutel sich aufthun; ein Heiliger oder eine Heilige wi in glänzender Gestalt gezeigt und man hält sie für um heiliger, je bunter gefärbt sie sind! — Es folgt sodann et bemerkenswerthe Mahnung mit Hinweis auf den jüdisch Tempel, an dem sich die Weissagung erfüllt, dass kein Ste auf dem andern bleiben werde.

Die Güter der Mönche, wird weiter betont, sind Eige thum der Armen; was auf Luxus verwendet wird, wird de Armen geraubt und ist Gottesranb. Nun sieht man aber w die Religiosen nicht bloss Hänser, au Grösse Kirchen gleie sondern Schlösser besitzen und sich an gemalten Zimmern e götzen, während die Armen ohne Kleider gehen und mit leere Magen an der Pforte jammern. » Merkwürdige Liebe «, rn Hugo von Folicto aus, »die Wand trägt trojanische Männer n. Purpur gemalt und mit Gold bekleidet; den Christen ab werden abgetragene Kleider versagt; dem Hektor gibt me einen goldglänzenden Schild, dem Armen an der Thüre wis kein Brod gereicht; die Armen beraubt man, um Steine zu b kleiden; an der Wand bekleidet man die Eva, der Arme lie, nackt an der Maner!« - Man wende nicht ein: wir lasse die Armen nicht verhungern! Ja die abgenagten Knochen vo Tische und das Spühlicht aus der Küche erhalten die Bettle Anstatt der kämpfenden Löwen und Tiger an den Wä. den möge man Schafe und Rinder auf der Weide gehen la sen, deren Felle den Armen Kleider und deren Milch ihne Nahrung geben könnte. Haben die Klöster ein Übriges, . sollen sie ihre gedrückten Unterthanen nicht mit weitere Lasten beschweren, dass sie nicht ihr und ihrer Kinder Erbe aufzehren müssen; armen Studenten sollen sie Stipendien gewähren, um zu Gamaliels Füssen das Gesetz des Herrn zu studiren.

Auch in der Trauerrede auf Herzog Eberhard macht Summenhart ähnliche Bemerkungen über Luxus und Kunstpflege der geistlichen und weltlichen Grossen, denen er das Beispiel Eberhards, welcher aller solcher Eitelkeit fremd, vielmehr ein Beförderer der Wissenschaft gewesen sei, entgegenstellt.-Möchte man desswegen Summenhart des Mangels an Sinn für Kunst zeihen, so wäre doch ein doppeltes zu erwägen; seit der Erfindung des Bücherdrucks wandte sich das Interesse der Gebildeten wie von selbst mehr den eigentlich gelehrten Studien, als der traditionellen Kunst zu; in der Verbreitung literarischer Schätze und Kenntnisse schien allein der rechte Fortschritt der Zeit zu bestehen. Und sodann was war diess für eine Kunst, gegen welche er eifert? Sichtlich eine verhältnissmässig rohe Kunst- und Geschmacksrichtung, welche erst wieder durch einen neuen Aufschwung geistigen Lebens geläutert werden musste; eine neue Blüthe deutscher Kunst musste erst wieder anbrechen.

So betont er nun auch in seinen Rathschlägen an die Mönche mit dem grössten Nachdruck die Pflege der Wissenschaft, die in so beklagenswerther Weise vernachlässigt werde, ganz im Widerspruch mit dem Geiste des Ordens von Anfang an, dessen grösste Männer die grössten Gelehrten gewesen. Die das Studium der Theologie verachten, nennt er Schüler des Antickrist. «Schauet aufwärts», rnft er, «und blickt zurück in die vergangenen Jahrhunderte, und schlaget nicht aus der Art eurer durch Studien gross gewordenen Väter, welche die Kirche nicht allein durch ihre guten Werke und nicht allein durch ihren Psalmengesang, sondern durch ihre heiligen Lehren verherrlicht haben!« Wohl weude man ein, dass die Wissenschaft aufblähe. Also waren Moses und Daniel, war ein Gregor d. Gr. und so viele

grosse Weise aufgeblasen? Und war Christus selbst aufgeblas von dem es heisst, dass auf ihm der Geist der Weisheit uder Erkenntniss ruhen werde, und dass in ihm alle Schätze a Weisheit und der Wissenschaft verborgen waren? Zu alle Zeiten habe, wie Marsilius Ficinus so schön hervorhebe, ei Verbindung bestanden zwischen dem Priesterthum und de Studium der Weisheit, bei den Persern, Indiern, Aegypteu, s. w. In den Klöstern aber höre man den Einwand, je glehrter die Mönche werden, desto rebellischer und schwerer behandeln werden sie! Anch diess wird aus der Geschich widerlegt. Wahre Wissenschaft ist vielmehr ein Stück jen Frömmigkeit, welche nach dem Apostel zu allen Dingen nützlist, wie sollte gerade sie. Anlass zur Unsittlichkeit geben?

Aber freilich geht der gute Geist den Klöstern verlore weil sie zu viel mit zeitlichen Geschäften, Gütern und Sorge belastet sind. Die Abte selbst widmen sich zu ansschliesslich de Verwaltung und der Ökonomie, so dass sie nicht mehr geistlich Väter sein können. Sonst vergleicht man die Religiosen mit de Tanben uach dem Psalmisten: » Wer wird mir Flügel gebe gleich der Taube, dass ich dahin fliege und Ruhe finden (54,7 selche Abte aber branchten statt der Flügel besser Beinschienen da sie eher im Schmitz der Tiefe wandeln, als in der Betrach tung des Himmlischen verweilen. Der Freund im Evangeliun wird getadelt, weil er um des Jochs Ochsens willen nicht zun Mahle kommen konnte; die Abte aber, die doch nach Art der Aposte Alles verlassen haben, um dem Herrn nachzufolgen, sind nich. nur jenem geladenen Gaste ähnlich geworden, sondern wenn Thiere reden könnten, so würden sie sprecheu: siehe Adam ist geworder wie unser einer. »Schet zu«, ruft endlich Summenhart aus »dass in eure Schweinherde nicht die Legion der Dämonen ein breche und sie kopfüber in das tiefste Meer stürze! Hat nich Elisäus, nachdem Elias seinen Mantel über ihn geworfen, sein Ochsengespann verlassen und ist ihm nachgefolgt; du also, der du das Mönchsgewand und die Insignien des Prälaten trägst, verlasse die weltlichen Geschäfte und wolle nicht pflügen mit dem Stier und dem Esel!« Kein Wunder, dass in den Abteien und Klosterschulen die fromme Lehre und die Wissenschaft der heil. Schrift verstummt. Allerdings hat der Abt auch die Pflicht, seinem Hause gut vorzustehen und für den äussern Bestand des Klosters besorgt zu sein; aber er soll nicht das Geringere dem Grösseren vorziehen und sich nicht so dem Gedeihen der Andern widmen, dass er sich selbst und seine eigene Seele darüber verliert. » Einige Dinge sollst du allein besorgen, einige zugleich mit Anderen, und einige ohne dich nur durch Andere.« Der Abt braucht nicht auch der Müller zu sein. In den alten Zeiten, da die Mönche weltliches Vermögen nicht suchten, ist es ihnen von selbst zu Theil geworden; jetzt da sie verblendet vom Zeitlichen und mit offenem Mund vor den irdischen Abgründen stehen, verlieren sie zum Theil ihr Vermögen und ihre Rechts-Ansprüche und sie werden geplündert werden von denen, deren Väter einstens ihre Kirche mit reichen Gaben beschenkt haben; sie werden diese eben nun wie ein hinterlegtes Gut surückfordern!

Nehmt euch in Acht — so beginnt Summenhart eine weitere Ermahnung — vor ausgesuchten Arten von Tafel-Gerichten und Getränken! Wenn Jonathan gesündigt mit einem Tropfen Ilonig, den er genossen, wird es wohl ungefährlich sein, an so mancherlei Fischen und abwechschuden Braten sich zu erlustigen? Wenn man den Bauch zum Gott macht, so ist sein Tempel die Küche, sein Altar der Tisch, sein Priester der Koch, die Opferthiere das Fleisch, der Weihrauch der Duft der Leckerbissen. Aber solche Tempel werden nicht in Jerusalem gebaut, sondern in Babylon. Wer dem Altare dient, soll vom Altare leben, ja, aber zufrieden mit Nuhrung und Gewand, ohne nach Reizmitteln des Gaumens und der Wollust zu suchen. Sie aber, die Mönche, leben vom feinsten Weizenmehl und trinken das ungemischte

Blut der Trauben; sie begnügen sich nicht mit einer oder za Arten von Wein, sondern nach dem Malvasier fordern sie süsser und auf den Italiener folgt Salbeiwein (salviaticum), dem sie ihre Pocale mit dem Geruch fremder Kräuter würze und weuiger enthaltsam als die Rechabiten, die dem Wein al nicht dem Fleisch abgesagt, bemühen sie sieh, dasjenige w ihnen etwa an Fleisch abgeht, durch mehrerlei Weine zu setzen. Männer in Armut in bäuerlicher Hütte geboren, d kaum mit Hirse und rauhem Brod den knurrenden Mag sättigen konnten, achten jetzt schon Semmel und Honig für gering. Mönche trinken, dass sie schwitzen, und schwelgen Genüssen, die aus der sauren Arbeit der Bauern erworben we den. Manchmal aber trifft es sich, dass gerade die Prälaten ihren besonderen Häusern splendid leben, getreunt von den G nossen, welche des Tages Last und Hitze zu tragen haben, dass das Wort des Apostels zutrifft: »Der eine hungert, d andere aber ist berauscht.« Der Überschuss in der Abtei könn oftmals dem Mangel im Refektorium abhelfen.

Kürzer als die bisher berührten Punkte bespricht Sammer hart, rasch zum Schlusse eileud, noch einige weitere Misssäna beziehungsweise Wünsche. Die Mönche sollen nicht von de Gütern der Kirche ihre Blutsverwandten bereichern und ih Nichten aussteuern. Die Mönche sollen, wie einst Papst Beu dikt XII mit Beziehung auf die Verwandtschaft des Papst gesagt, keine Verwandlen habeu, oder wie Benedikt XI, deseine in Seide gekleidete Mutter nicht erkennen wollte, dieselbe nicht über ihren Stand emporheben. Ebensowenig soll das eiger Fleisch und Blut bestimmend sein, wenn Nozizen aufzunehm oder Beneficien zu besetzen sind; denn Fleisch und Blut wir das Hinmelreich nicht besitzen. Ungehörig ist ferner, wer Mönche mit der Hoffart von Edelleuten eine zahlreiche Diene schaft, vornehme Einrichtungen, aufgeputzte Pferde, Falke unterhalten und Spiele treiben, so dass ühre Sporen glänzend

sind als ihre Altäre! — Nachdem damn noch daran gemahnt worden, dass man nicht zu strenge und lieblos verfahren solle gegen die Novizen und die jüngeren Leute, damit sie nicht nuter dem Zwang verkümmern, wie Pflanzen die im engen Raum ihre Zweige nicht ansstrecken können, warnt Summenhart noch davor, dass Mönche mit Privateigenthum geduldet werden. »Ein Religiose mit Privateiseits sündigt schwerer, als wer das Ordensgewand abwirft.» Und er schliesst mit der Drohng: »Wehe den Hirten Israels, die sich selber weiden! Die Milch habt ihr gegessen und in die Wolle euch gekleidet und was felt war habt ihr geschlachtet; aber meine Herde habt ihr nicht geweidet; was schwach war habt ihr nicht gestärkt und was krank war nicht geheilt und was verloren war habt ihr nicht zwiickgeführt, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt.» (Nach Ezech. 34, 2–4.)

Man sieht, Summenhart schont die Monche nicht und erspart ihnen nicht manch hartes Wort; aber während er die
Gebrechen der Einzelnen geiselt, verletzt er nie die Pietät gegen
die Institution selbst. Was er ihnen sogt, muss wahr sein,
denn er sogt es ihnen frei in das Gesicht; aber eine Versammlung, welche eine solche Mahn- und Strafpredigt erträgt,
ist auch noch nicht anf jenen Stand der sittlichen Fänlniss und
Entartung herabgesunken, wie ihn kurze Zeit später die Satiren
eines Erasmus u. A. geszichnet haben.

# Anmerkungen.

### Zu I.

 Über Johannes a Lapide s. F. Fischer, Johannes Heynün, gen. a Lapide. Akademischer Vortrag. Basel 1851. — W. Vischer, Geschichte Universität Basel von der Gründung 1460 bis zur Reformation 1529. Basel 1. S. 143. 157 ff. — Baster Chroniken I. Herausgegehen von W. Vischer Alfred Stern. Leipzig 1872 S. 342 ff. n. a.

Über Gabriel Biel s. Linsenmann, Gabriel Biel und die Anfünge Universität zu Tübingen. Pheol. Quartalschrift. Tübingen 1865 S. 195 ff. Gabriel Biel, der letzte Scholastiker und der Nominalismus. Theol. Quartalsch 1865 S. 449 ff. 601 ff.

Die Bedeutung Fiels für die Volkswirthschaftzlehre ist gewürdigt bei Sehmoller, Zur Geschicht der antional-öknomischen Ansichten in Deutschliwährend der Reformations-Periode. Zeitschrift für die ges. Staatreeissenschaft. 2 1800 S. 600 ff. — W. Resehrer, Geschichte der Nationalöknomik in Deutschlic München 1874 S. 21 ff., sowie in einer Abhandiung Rosehers in den historiphilosophischen Bereichten der K. sächsischen Gesellschaft 12. Dez. 1871 S. 103 — J. Yanssen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Augang des Miaters I. S. 106 f.

- 2) W. Maurenbrecher, Studien und Skizzen zur Geschichte der Refortionzeit. Leipzig 1874 S. 221: «Es ist ganz unerfästlich, dass der Zustand Theologie etwe um 1490 – 1510 genus untersucht werde. Von dem Zerrbilde, wir aus den Schriften der Reformatoren heraustesen, von den Missverständnissen, durch sie verundasst sind, gilt es sich loszusagen und das, voss die Theologen je Zuit wirklich dachten und lehrten, erst wieder aus ihren eigenen Schriften hera zusikhen.«
- II. F. Eisenbach, Beschreibung und Geschichte der Stadt und Univers Tübingen. Tüb. 1822 S. III.
- 4) Zur Quellenliteratur, Ausser den gedruckten Werken Summenha die besonders zu besprechen sind, fehlt es an authentischen und gisichzeitigen Quell angaben fast g\u00e4nz\u00e4in\u00e4nichen Martin Crusius hat in zeiner schw\u00e4bischen Chre (deutsche Ausg. von Joh. Jac. Mozer, Frankfurt 1733) bez\u00e4intz, voa sich an Cr lieferungen und handschriftlichen Notizen, Matrikelbuch u. s. w. darbet. Ein

Notizen sind enthalten in einem Cod. Manuser., enthaltend die Statuta Facultatis theologicae und das Verseichniss der an dieser Facultät vorgenommenen Promotionen (Doktorbuck).

- Von ältern Literarhistorikern sind zu nennen:
- C. Gesner, Bibiiotheca universaiis. Tiguri 1545. s. v. Summenhard.
- Guil. Eysengrein. Catalogus testium veritatis. Dilingae 1565 pag. 178. M. Adam. Vitae Germanorum theologicorum. Iliidelbergae 1620 pag. 12.
- Guil. Cave. Scriptorum ecclesiasticorum histor. literar. Append. aut. Henr. Wharton. Genev. 1694 fol. 317.

Eine emsige Ansammlung aller möglichen zerstreuten Notizen enthält:

Joannis Jacobi Moseri vitae Professorum Tubingensium ordinis theologici, Decas I. Cum praefatione D. Christophori Matthaei Pfaffii S. Th. D. atque Prof. P. O. Tubingae 1718. - Dieses Schriftchen, welches sofort als Hauptquelle für die Geschichtsschreiber der Universität gedient hat, ist aber in zwei ganz wesentlichen Punkten mangeihaft. Moser, der dasselbe in seinem 19. Lebensjahre verfasste, hat fürs erste die Decade von Professoren der theologischen Facultät falsch zusammengestellt, da er Männer, welcche nah dem Matrikelluch zu den ersten Theologen gehören, gar nicht nennt, dagegen andere dazu zählt, welehe nicht der theologischen sondern der Aristenfacultät angehörten. Sicher wissen wir diess von dem renommirten Paul Scriptoris aus Weil der Stadt, Minoritenquardian in Tübingen, dem hervorragenden Mathematiker und Sententiarier. Vielleicht hat auch Joh. a Lapide nicht Theologie, sondern philosophische Disciplinen gelehrt. Man könnte fast vermuthen, dass die eigentliche Completirung der theologischen Facultät erst um das Jahr 1484 erfolgte, als Biel und Summenhart in sie eintraten, nachdem a Lapide schon 1480 wieder abgegangen war. Dass schon 1480 die Statuten der theologischen Facultät erstmals erlassen worden sind, würde unsrer Vermuthung nicht nothwendig entgegenstehen. - Fürs stweite ist Moser sehr ungenau in den bibliographischen Angaben, in welchen er die sehr fehlerhaften Notizen bei Cave-Wharton ohne nähere Prüfung wiederholt.

Von Moser sind mehr oder weniger abhängig:

- A. Ch. Zeller, Ausführliche Merkwürdigkeiten der Universität und Stadt Tübingen. Tübingen 1743.
- A. F. Bök, Geschichte der Eberhard-Carts-Universität zu Tübingen. Tüb. 1774. H. F. Eisenbach s. o.
- K. Klüpfel, Geschichte und Beschreibung der Universität Tübingen. Tüb. 1849. D. F. Cless, Versuch einer kirchlich-politischen Landes- und Culturgeschichte von
- Würtenberg bis zur Keformation. Gmünd 1806—8. II. Thl. 2. Abth. S. 852 ff. Die Universität Tübingen zur Zeit ihres Stifters, des Grafen Eberhard im Bart. Katholik. N. F. 18. Jahrgang. 35 B. Mainz 1876 S. 646 ff.
- 6) Bei M. Adam a. a. O. voird als Geburtsjahr Summenharts 1467, bei Cave-Wharton 1465 angegeben, und letteres noch neuerdings bei Stintzing, Geschichte der populären Literatur des römisch-knomischen Rechts in Deutschland

Leipzig 1867 S. 545 festgehalten. Diess würde ergeben, was schon Moser (pag. 8 richtig bemerkt, dass S. im Alter vom 13 Jahren Royfers und mit 19 Jahren Rektor at Universität gewesten. Für ein solches Beispiel von Frühreife müsste man Bewekhalten, um es zu fauden. Wäre die Angabe bei M. Adam, dass S. 44 Jahre geworden, aus einer bestimmten Überlieferung und nicht blos aus der Zählung weinen Jakschon Termin zum andern (denn auch das Todesjahr ist falsch angegebe gestebigft, so würde zeine Geburt etwa auf 1457 fallen; dass er mit 21 Jahre Magister und Professor geworden, wäre wenigstens nicht unmöglich. Es würde sie hieraus auch die Verzigerung des theologischen Doktorats, für welche gewöhnlich et Alter von 30 Jahren erfordert wurde (vgl. R. Kink, Gesch. der Univers. Wien Wien 1854 S. 49 Anm.) unschwer erklären.

Doggen sind zwei Punkte festsustellen, bezüglich derer die Angaben birher volschieden lauten, numlich der Nam und die Ilmat unstres. Sämmtliche gedruck Schriften, die mit einer einzigen Ausnahme noch zu seinen Lebziene reschienen, haben d Schreibrwisse Summenhart; auch der auf unstre Universitätsbiklichtek befindlich Codex: Liber dominorum conductorum ordinarie kegentium adque collegiatorum folschreibt Sumenhart; unrichtig denmach schreiben Einige Summerhart, Sommet hart, Schon das Dokkorbuch der theol. Facultät schreibt übrigen Summerhart, die Eintröge sind jedoch nicht mit der Promotion gleichzeitig gemach Auch Heinrich Bebel schreibt in einem in ungebundener Kede verfassten Losspruch und in einem lyrischen Carmen aus dem J. 1406 Summerhart, und mac-die Anspielung auf den Sommer: De estivo capiens nomina tempore. Gedruck in Keültingen per Michaelem Greiff Anno domini 1496. Später schreibt Bebel de Namen richtiger.

- Als Geburtsert sodann voar man vielfach geneigt, nicht die Stadt Calvo, sonder das in deren Nihe gelegene Dorf Summenhard – auch Sommenhardt – ansanchmen Allein es steht algiv kein Grund, voikrend is selbst die Beschinung de Cadve regtemisst zeinem Namen beifügt und eine Familie Summenhart in Calvo selbst um diese Ze öfters in Urkunden vorkommt. Stäl in, Wirtenb. Geschichte III S. 773. Den nach habe ich zelbst meine frühere Meinung (Quartatschrift 1865 S. 212) zu berichtige
- 6) A. Budinszky, Die Universität Paris und die Fremden an derselber Berlin 1876 S. 133. Hiernach wird S. 1470 Baccalarius, A. U. R. IX. fol. 180 Eine weitere Angabe R. X. f. 12 über Erwerb der Licentia ist nicht recht verstäne fich. In Tübingen wurde S. als Mogister inseribirt. Auch Crusius (II S. 110. neunt ihn Parisischen Magister.
  - 7) Commentar. in Summ. Physic. Alb. M. tract. IV cap. 11.
- 8) Doktorbuch s. v. Summerhart und Steinbach. Darnach sind die ac weichenden Angaben bei Moser zu berichtigen. Die Notis über die Tragung de Promotionskosten durch den Gr. Eberhard hot auch Sattler, Geschichte des Herzoglunss Würtemberg unter den Grafen. IV S. 6. J. C. Pfister, Eberhard i. Bort. Tüb. 1822 S. 79.
- Die Angaben über Jahr und Tag des Todes Summenharts voeichen manig fach von einander ab. Die einzige Notiz hierüber, voelche man als geschichtüch b

glaubigt anschen könnte, wurde erst von Stälin III S. 773 ans Licht geogen. Ein Chronicon Cornobii Schutter ani, milgeholit bei Schun nat, Viudemiae üterariae, Fuldae et Lipsiue 1723 I fol. 22 meldet: «Curradus Samehardt doctor Tubingomis hie apad nos sepultus ante Chorum Anno MDII 13 Kal. Nool.» Dabei bleibt alterdings auffallend, dass nicht nur G. Eyscngrein I. c. pag. 178 und Gesner, Le. s. v. S. den Tod S. ein Jahr früher ausetzen, sondern auch Martin Gerbert, sieherlich gestützt auf die Überlieferungen des Klosters Schuttern, aughbt: Locum hie demum meretur Conradus Summerhart Calventis Nigra-silvamus academiae Tubingansis primarius institutor mortuus an. 1501, et sepultus in monasterio Schutterano.» Histor. nigr. silv. tom. II pag. 340. Dürfte man also an der Angabe den nugenannten Chronisten aus Schuttern zweifeln und etwa einen lapsus calami vermuthen, so könnte mar 1501 das Todajahr sein. Dass in diesem Jahre eine Pest in Baden (Freiburg) gewöhret, entuchme ich R. Stintsing, Ülrich Zasius. Basel 1837 S. 40.

Könnyalli sit S. erst 1511 gestorben, eine Amahme, weiche sii Adam I. e. und Cave-Wharton I. e. fast überall recipiet wurde, aber positiv zu weiderlegen ist. Nach dem Liber domin, conductor, fol. 3 wird dem Jacob Lemp a. 1509 en der Lehraufgabe, weichte er schou früher als Nachfolger Summenharts erhalten hatte, noch ein weiterer Lehraufgrag ertheitt. — Dass aber um diese Zeit S. nicht etwa blos sich in die Einsamkeil des Kouters surükgewagen hatte, sondern todt war, geht daraus hervor, dass die Ausgabe seines Werks über Physik von fremder Hand veranstalte wurde und deutäch das sehon vor Jahren erfolgte Ableben des Autors erkonnen lässt.

Damit wird auch die Vermuthung von Hehle hinfällig, dass a. 1508 der Humanist und Professor zu Ingolstadt Ja vob Loe her einen Versuch gemacht habe, den ihm befreundeten Summenhart für die Urwersität Ingolstadt zu gewinnen. (154. Der schwädische Humanist Jacob Locher Philomusos (1471–1528), eine Culturund literarhistorische Skraze. Zweiter Theil. Von Professor Dr. Hehle. Ehingen 1874 S. 35.)

Si steteris paulum hocque gges epigramma, viator:
Nosces, quis gelida hae contumuletur humo.
Sucverum Summuhart, jueet hie laus, gloria, fama:
Grande Tubingensis gymnasiique decus.
Cujus uon similem novit Germania tota:
Ille Theologiae nomque Monarcha fuit.
Phoenix Doctorum; seeleris quoque purus iniqui:
Et vitae et morum cum probiate sacce.
Quem quoniam tantum potuit mors improba luce
Exarmare virum, vel rapere aute diem:
Vierer virutes cujus metuere perume;
Illius est seelas certa profetto poli:
Solamenque illis, qui mune moriuntur ubique:
Merton esse oftandum, praccipunaque bonum.

10)

#### Zu II.

- Quis me miserum tandem überabit ab ista rixosa theologia! Adam t. pag. 13.
- 2) Es wird von mei Bursen erzählt, von denen die eine die der «Adler» hie und von den Vorkämffern des alten Wegsa (Revilsten) bewohnt war, die ande dogegen, die der «Pfauen», die «Modernen» (Nominalisten) beherbergte. In diese Bursen sei es bei Gelegenheit von Disputationen zwischen Schülern und Professore bis zu handgreiflichen Ausbrüchen des Eifers gekommen. Nun wird aber von solche leidenschaftlichen Disputationen und Fehden zwischen den Vertretern des alten un des neuen Wegs um diese Zeit aus andern Universitäten ebenso berichtet z. B. at Paris, Heidelberg, Wien, Bosel, Erfurt. Auch gewisse symbolische Nomen für a Bursen oder Contubernien finden sich an andern Universitäten wie Basel, Freibur später Löwen. Gerade die «Adler« und die «Pfauen» begegnen uns auch in Fre burg (Th. Wiedemann, Dr. Joh. Eck. Regensb. 1865 S. 25, R. Stintzing Ulrich Zasius S. 52), von wo sie vielleicht nur durch spätere Sagenbildung nac Tübingen übertragen worden sind. Wenigstens fehit es diesen Überlieferungen a jeder Beglaubigung aus den Quellen für die Geschichte Tilbingens. Die Translocation wie sie jo auch sonst mit Sagen und Anskdoten stattfindet, ist aber leicht erklärlich weil allerdings in Tübingen stiftungsgemäss von Anfang an beide Richtunge nebeneinander bestanden und sich in den obligaten Disputationen miteinander 1 messen hatten.
- Doch voor statutenmässig der Tog des h. Thomas von Aquin ein Festla der theologischen Facultät. In ihm erkonnten beide Richtungen den Meister de Scholastik.
- 4) W. Vischer, Gesch. der Univers. Basel S. 165. Janssen, Gesco des deusteh. Voikes I S. 98.
  - 5) W. Vischer a. a. O. S. 170.
- 6) Linsenmann, a. a. O. S. 208 f. Janssen S. 105 ff. Cf. L. Dacheux, Jean Geiler de Koysersberg. Paris et Strassburg 1876 pag. 407-502
- 7) "Die \*fahrenden Schüler\* des ausgehenden Mittelolters sind bekannt", sag D. F. Strauss mit Amwendung auf Urich v. Hutten (Urich von Hutten. 2. Auf 1871 S. 42). Strauss nomt unter den deutschen Humanisten onsser Hutten beispiel weite Celtis, Rhogius, Busch \*eigentliche Wanderichrers\* — Vgl. J. Aschbacl die Wiener Universität und ihre Humanisten. Wien 1877 S. 49 ff.
- 8) Dacheux, Jean Goller pag. 453. Auch Eck und Metanehtho. waren in so friban Alter Studenten in Tübingen geworden. Wiedemann, Jol. Eck S. 6 ff. — Heyd, Melanchthon und Tübingen. Tüb. 1830 S. 17.
- Hunc autem praesentis tibelli autorem sucvorum nostrorum (quorum glor exstat) patria genuit. Cujus lans non tantum ex epitheto, cum non ex corporis se

Linsenmann, Summenhart.

scientine magnitudines Magnus dieatur, sed etiam to apparet, quod cum olim philosophia a graccii in latinus derivari coefit, tandem Adorti philosophia in farte ex gracco in latinu m quodam gracco interprete traducta excitit; atque ita factum est, ut Jordanus retrorsum conversus regressus sit in sui fontis exordium. Comment, in Sum. Phys. procom. Dass die Werke «x gracco in datinum» verstellt sind und «xe latino in graccum» kistem müssen, ergitt der Zusammenhang.

- G. Biel, Collector. sive epithoma in Magistri sentent. lib. IV. Tubing.
   Prolog.
- 11) Kudi theologiae tyroni causebat non max friscos illos et antiquos excellentissimosque patres esse amplectendos, sed scholasticos et neolecicos, quaestionibus utentes, quae ad disputationes, ad cidendos hacreticos, ad exacuenda ingenia, ad concordandas sacrae paginae sententias facili quadrant et aprime conducunt. Riegger, Amoenitates literariae Friburgens. Uma 1755 fast. I. pag. 109. — (Kerker) Gider von Kaisersberg und sein Verhältnis zur Kirche; histor. poit. Bätter Bd. 49 S. 283. Aus solchen Aussprüchen, die den Geitt der Zod beziehnen, erhellt die dinende Stellung, volche der Scholatik gegenüber der positiven Theologic sugeusieur vara.
- 12) S. gibt an, dass er selbst nebst einigenge Andern zu Tübingen von einem Wihhim Kaymundi, einem Kömer und der Theologie Professor, einem der lateinischen, griechischen, chaldäischen und arabischen Strache kundigen und im Hebräischen sehr bewanderten Mann, Unterricht in der hebräischen Grammatik erhalten habe. Vgl. Schnurrer, Nachrichten von ehemaligen Lehren der hebr. Literatur im Tübingen. Um 1702 S. 2. Wie in ähnlicher Weist Reuchlin sich die ersten Kemtuisse des Hebräischen aneignete, eraiht L. Geiger, Joh. Reuchlin. Leipzig 1871 S. 108 Jr.
- 13) Es trift auch auf S. zu, was Richard Simon zur Charakteristik des Nicolaus von Lyra benurcht: «Il seroit neunmoins à desirer, qu'il n'eus pas tant mile de choses inutiles prinse de Kabbins, et qu'il n'eust rapporté de leurs livres, que ce qui contribuoit à l'eclaireissement de la bible.» Hist. critique du vieux Testament. Rolterd. 1085 p. 415.
- 14) M. Adam, Vitae Germ. theol. vita Peliicani pag. 267 seqq. Schnurrer a. a. O. S. 2 ff.
- 15) Nuchdem S. in der Oratio funchris die Verdienste des Herzogs um Fördenick und Verbesserung des kirchlichen Lebeus verwähnt, fügt er als Tüge von perwinlicher Frömnigkeit und ernetter Gesimung dessehn beis "Divini official hie erat
  indefessus auditor et bonorum verbi Dei praeconum sagacissimus explovator. Afud einm frequent peccatorum outfessio et vivificae communioni non rara perceptio. Rebus in ambigui, conscientis discrimen contingentibus, ut in beneficiorum ad se attinentium distributione ac aliis, multorum etiam
  scriptic exactis requisivit conisia, sciens quoniam ibi salus ubi multa consiita. Pestos
  dies quon nuniharum direfutur et avariitae lurra in sua prophanabunt distribut
  formabat in melius. Incomparabili arsit desiderio ut eo viveret, quo
  ad usque universale concilium ad reformationom ecclesiae fieret
  in membris aque capitico.

#### Zu III.

- 1) Joh. Othmar hatte 1482 in Reutlingen eine Druckerei errichtet au das list 1488 Gabriel Biels »Lectura super canone Missae gedrucht; 1498 verlej er seine Officin nach Tübingen, zog jedoch sehon 1502 wieder von hier weg. Cr sins, Schwäb. Chron. II S. 596. Stälin III S. 780.
- Die orat. funebr. ist abgedruckt bei Besold, Jurid. polit. Dissert. de ju rvrum, familiarum, collegiarum academiarum etc. Argent. 1624 S. 65-81.
- 3) Panzer, Conspectus Monumentor. typograph. Norimb. 1797 pag. 41 Hain n. 15180-15182. - Moser p. 40. - Schnurrer S. 2.
- 4) Ad Conradum Sumenhart theologiae antistitem peonice Hainricus Bebeit Justingensis Saphicon cum adonico.

Suevie laudes Sumenhart beatis Ingeni donis cumulabis amplas Perge museus linus et futurus Teuthonas

Cudis et fingis locuple vena Que nepos serus meditate laudet Que legent seres popuïque tractu Solis in omni

Nostra germanis nitido lapillo Secla signabo quia turba multa Vindicat de barbarie docendo Teutonas agros

Turba doctorum varios libellos Scriptitat passim petulans amores Pingit hic alter lubricive multus Gaudia mundi

Diviti et plures inhiant metallo Jura volventes gelidis sub astris Alter et querit studio caducos Laudis honores

Tu tamen natus meliore fato Scriptitas solum tibi que salutem Comparant verum tua scripta pergunt Quaerere finem

6 \*

Quid precor mundo stabile est futurum? Quid locos ecisos petimus per urbes? Cuncta plutonis repetinit tenebras Si deus absit.

Telos ex Thnbingen.

5) Hiczu das «Hexastichon Heinrici Bebelii Justingensis.»

Ad tectores.

Vos quibus incumbit Christi fastoria cura El vos custodes catholicique gregis Discite contractus varios disperdere justa Lance queant plobis mexia corda regi Quod si fastor oves duces per devia tesqua Cum pecore inferma experiere lupos.

6) Geschichte der populären Literatur des röm, kanon, Rechts S. 545 Aum, Auch in einem mir vorliegenden Exemplar sind beide Werke zusammengebunden und der Irrihum nahogelegt.

Über Joh. Kynmann, auf dessen Kosten das opus septipartitum gedruckt wurde s. A. Kirchhoff, Beiträge zur Geschichte des deutsehen Buchhandels I S. 11 ff.

 a. In Conradum Summenhardum Theologism secularem Alberti magni interpretem Exasthycon Jacobi Vnymphelingi.

> Albectus magane germanae gloria terrae Naturae et sophiae nobile scripsit opus, Quod fius interpres Summenhart diseutit; auget Illustrat; reserat; perfeit atque polit, Hate si scripta (see urpile germanica pubes Hand dubie fructus experiere novos,

> > a mur.

b. Epigramma solutum in eundem.

Ps. Quia te deus erudivit et de lege sua XCIII docuit: Convade suavissime, beatum v. XII. te dubite unou. Non enim hacsisti literis ad fompam vel ad opes fumilantibus: sed divinue sapientae: sed sicintae pietatis concordiae et charitatis qua sola

was to Manager

8) Thomas Wolf d. J. gehört zu dem Geiler-Wimpheling'sehen Francin Strassburg. Cf. Ch. Schmidt, Notice sur Thomas Wolf le jeune. d'Alsace 1853. — Dacheux, Jian Geiler pag. 517 et pass.

9) «Es gibt», so redet Thomas Wolf die Leser an, «diebische und gewiLeute, welche die Bischer gelehrter Männer nicht weniger verheimlichen als siMütter unterschofene Kinder oder Bastarte. Es gibt aber auch Andere, w Vorigen sehr verschieden, welche entwoder selbst etwas herverbringen oder die lichen und gelehrten Erzengnisse Anderer an das Licht ziehen. Diese sind allen und aller Verbrung werth; su ihnen zählt Johannes Cüure, im Munn von gewöhnlicher Gelehrundkeit, welcher die fehlerlosen Erierterungen des Konraal Sie hart, des zweigelich berühntesten Theologen und Philosophen seiner Zeit, über die Alberts des Grossen nicht länger in Verborgenheit lassen mochte.»

10) Schannat l. c. I fel. 22.

### Zu IV.

1) Die Schrift Alberts d. Gr., wolche Summenhart gleichsam als den oder Zettel seines Werks iber Physik zu Grunde legt, ist bettelt: Phicosophia pi um sive isagoge in ib. Aristotis physicorum, de coelo et mundo. de generati corruptione, meteororum et de anima. In der Ausgabe von Petr. Jammy, Lugd. tom. XXI fol. 1 segg. S. hat zwar einige kritische Bedenken beziglich der z schaft Alberts an dieser Schrift, doch hält er diesthe noch für möglich. Die i Kritik (Quetif et Echard, Script. Ord. Dom. 1 pag. 178 und J. Sigh-Albertus Magnus S. 202) theilt diese Rolenken nicht.

Das hohe Anschen, welches Albert d. Gr. auf dem Gebiete der Naturleh Philosoph und seibstämliger Forscher genoss und das Lob, welches ihm auc neuere Zeit durch Mümer wie Alex. von Humboldt und Oskar Pesche gestrochen, wurde seiher von Prantl, Geschichte der Logik III S. 89 f. bede restringirt. Ob Prantls Urtheil bildig sei, mögen Andere entseheiden. Schon vanerkennender urtheil über Albert R. v. Lilien er on. Über den Inhald winnen Bilding in der Zeit der Scholatik. Festreck. München 1876 S. 9.

2) Physic tract, II c. 15. Augustinus De civit. Dei XXI c. 4-5 b solch Erscheimigen in der Natur gerade als unerkäritens zu dem Beweise, auch die unerkärten Vorgänge in der göttlichen Führung des Menschangeschi (d. h. die Wunder) mit der Welterdnung nicht im Widerspruch stehen.

Das Land der «Garamanten» kennt auch Dante, Convivio 3 c. 5. W. Schmidt, Cher Dante's Stellung in der Geschichte der Kosmographie. 1 Theil. Graz 1876 S. 25.

 Ygl. S.ch an z., Die astronom, Auschauungen des Nicolaus von Cuta seiner Zeil. Rottvo. 1873 S. 2. — Ed. Zeller, Die Philosophie der Gri-2. Aufl. II, 2 S. 345 f.

- 4) Wir reden hier von der abergläubischen und abenteuerlichen Astrologie und Alchemie. Ei gibt aber allerdings eine Sternenkunde und eine Alchemie (speciell Lehre von den Metallen, welche mit der ganzen komischen Weidanschauung des Mittelalters zusammenhängt und auf physikalische Vorausstraungen und Robacktungen aufgebaut und zur Theorie erhoben werden ist. Wir erwähnen beispielnweise die enzyklopädische Schrift eines Zeitgenossen Summenharts, die "Margarita philosophicades Freiburger Karthäusers und Profestors Gregor Keisch, geb. in Baingen; erstmalt herousgegeben III. Kal. Jun. 1496 (Hain n. 13852). Ich benütze die Ausgabe Butel 1517. Notieen über Reisch bei Prantl, Geschichte der Logik IV S. 291.
- 5) Physic, tract. I cap. 3 difficult. 6. Über die Streitfrage bei den Scholastikern s. J. Kleutgen, Philosophie der Vorseit II. Minustr 1863 S. 212. 261 f. A. Stöckl, Geschichte der Philosophie des Mittelalters II. Mains 1865 S. 790 f.
- 6) Die Möglichkeit des Zusammenseins mehrerer Körper an einem Orte Physic, tract. I cap. 8 diffee. 4. — Bezüglich der Enget wird gesagt: In angele non est materia talis qualis est materia rerum corporalium. Quia alius essent corpora. Sed in ipsis est aliqua realitas, habens modum materiae. Num unge/us non est substantia summe simplex. Quia solus deus est summe simplex. L. c. diffee, 7. Scieckt S. 791 ff. 886 ff.
- 7) Non est possibile naturaliter aliquod esse vacuum simpliciter, quia quod natura abhorret, non admittit; sed natura abhorret vacuum, igitur non admittit. Per fotentiam divinam potest esse aliquod vacuum simpliciter. Probatur, quia mullam contradictionem implicat, quin deus possit omnia corpora annibilare infra ultimam spheram etc. Tract. I cap. 8 diffic. 7.
- 8) Simpliciter possibile est, i. e. non implicat contradictionem plures esse mundos successive et etiam simul tam concentricos quam ecentricos. Tract. II cap. 1 dist. 5 dict. 3
- 9) Die Anfänge dieser Weltunschauung theologischerseits führt S. auf Reda d. Ehrwür digen umd Rabanus Maurus zuräck. Tract. II cap. 7 diffie. 3. Vgl. K. Wenner, Bela d. E. und sein Zeit. Wim 1875. S. 107 ff.
- S. liegt duran, das coelum empyreum vom «coelum trinitatis quod idem est quod deitas» zu unterscheiden und als den Sitz der Engel und der Seligen zu behaupten. Der Name empyreum bedeutet nicht das Licht, voelches als Elementarlicht, zu uns herzh lenchtet.
- S. steht im Ganzen auf dem Standpunkt des Greg. Reisch, Margarita phil., weicht aber in Einzelheiten, auch bezüglich der Terminologie, von ihm ab.
- 10) Die antiparistatis (arist. 2013.12) ist ein Hilfsbegriff, wodurch eine gewisse Aktion und Reaktion in den Elementen erklärt werden solt, nach Hu m bol d.t, Kosmos. Stuttgart 1850 HIS. 15 eine Art innere Entweiung, wodurch die Veränderungen in den Körfern hervorgebracht werden; nach Zeller, Phil. d. Gr. H. 2. S. 365 die Tendeus der Korfer, den Ört zu wechseln.
  - 11) Kosmos III S. 14 f. Reisch, Margar. phil. lib. IX cap. 26 be-

gründet seine Theorie vom Entstehen der Organismen aus den verborgenen .
und Kräften der Natur mit Berufung auf Augustin, de trinit. III. 8: On
errum quae corporaitier visibiliterque nascuntur, occuita quaedam semina in ist,
fereis mundi hujus elementis latent. Aña sunt enim hace jam conspicua
mostris ex fructibus et animamibus. Aña vero illa occulta istorum seminum s.

- 12) De contract. tract. III qu. 54.
- 13) Thys. tract. IV cap. 8.
- 14) Tract. IV cap. 4.
- Dicendum est, quod anima vegetativa est in embrione ante animam tivam et sensitiva ante intellectivam. Tract. IV eap. 3 diffic. 4.
- 16) Dico quod anima vegetativa, postquam nutrivit embrionem et auxit a tam quantitatem et dispositionem recedit et corrumpitur adveniente anima sen et anima sensitiva abjicitur postquam sufficienter disponeurit corpus; et a e subutrat anima rationalis, quae solum possibet corpus. Tract. V cap. 3 dif.
- 17) In assignando causas praedictorum effectuum debemus assignare naturales. Probatur, quia quando aliquis effectus habet duplices causas, se, na et a aquam causam supernaturalem se, deum, tune causa naturalis, quameris sit frincifalis, lamen est nobis notior et immediatior. Ido cum frocedendum sit a notioribus, tune talis causa naturalis est assignando. Tract. IV cap. 8 co.
  - 18) Tract. IV cap. 15.
- Erich Joachim, Johannes Nauclerus und seine Chronik. Göt 1874 S. 15.

## Zu V.

1) Aus der hier einschlägigen neueren Literatur, auf welche in der folg Auseinandersetzung mehr oder weniger Kücksicht genommen ist, sollen hier auss schon früher genannten Arbeiten vom W. Roch ker, G. Sch moller, R. Stint D. F. Strauss (U. v. Hutten) noch folgende genannt werden, welche theils nationalökenomischen, theils vom juristischen, theils vom eulungsechichtlichen S punkt über die volkswirthschafläche Bewogung am Ende des Mittelalters und i Reformationsperiode Licht verbreiten.

Max Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland bis zur Be, dung der heutigen Zinsgesetzgebung. Halle 1865. Vgl. Recension von F Theolog, Quartalschrift. Tübingen 1867 S. 112 ff.

F. X. Funk, Zins und Wucher. Tülingen 1868.

F. X. Funk, Über die ökonomischen Anschauungen der mittelaiterlichen logen. Zeitschrift für Staatsw. Tübingen 1869 S. 125 ff.

F. X. Funk, Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes. Tub. 1876.

W. Endemann, Studien in der romanisch-kanonistischen Wirthschafts-Rechtstehre I. Berlin 1874.

- II. Wiskemann, Darstellung der in Deutschland zur Zeit der Reformation herrschenden national-ökonomischen Ansichten. Leipzig 1861.
- Th. Muther, Aus dem Universitäts und Gelehrtenleben im Zeitalter der Keformation. Erlangen 1866. Die Aufsätze über Petrus Kavennas und Christoph Kuppener.
- E. Jörg, Deutschland in der Revolutionsperiode 1522 bis 1526. Freiburg 1851.
  - K. Köhler, Luther und die Juristen. Gotha 1873.
- B. Riggenbach, Johann Eberain von Günzburg und sein Reformprogramm. Tübingen 1874.
- W. E. II. Lecky, Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. Deutsch von II. Jolowicz. Leifz. u. Heidelb. 1873. II S. 198 ff.
- 2) Die Kikhung, welcher S. angehiet, beweckt das geradt Gegenthäl von den, was man ihr zuschreibt; sie will nicht, wie z. B. Neum ann a. a. O. S. 46 f. es darstellt, die neuen Kechtgestulungen des Verkehrs als verwerflich eweisem mit Berufung auf die kannnischen Wucherkestimmungen, sondern sie will deutsellen gerecht werden durch ein weist, man konnte oft sogan spitfindige Appication der Wucherlehre auf dieselben. Die Weiterentwicklung der Doktrin wurde vornehmlich durch den Wülterpruch, wolchen Luther, Melanelathon, Zwingfi, Seb. Frank, Eberin von Gümburg u. A. gegen das Einsenmehmen erholen, verstündert.
- 3) Die Stellung E.e.ks zu der volkswirthschaftsichen Bewegung seiner Zeit ist nicht genügend aufgekärt. Was er zur Richtigstellung der Wicherichte that oder thun wolte, hat man ihre seinen spilerem Kämpfen gegen die Reformatoren vergessen. Keinenfalls aber scheint es mir biblig zu sein, wonn man sein Auftreten zu Bologna und Wien im Sachen der Wucherfrage (vgl. Wiedemann, Joh. Eck. 5.3 ff.) auf Streitundt oder bezahlten Herrendienst zurüchführt; s. R. Albert, Aus wolchem Grunde disputirte Eck etc.? Zeitschrift für kintorische Theologie 1873. 382 ff. Eck mag als Schüler Summenharts für seine Zeit zu viel gewogt haben; aber die heutige Wissenschaft sollte ihm aus einer freieren Auffassung einen Verrourf nicht machen.
- 4) Über die verschiedenen Motive der Opposition gegen das röm. Recht in den Kreisen des Volkes s. Stintzing, spynl. Literatur der röm-ban. Recht s. XXIII f— Über den Einfluss des röm. Rechts auf die Verdrängung des «Rentenkunfs» durch das Zinstaröchen vgl. Funk, Zins und Wacher S. 73. Über das Verhältniss des röm. Rechts zur europäischen Staatswirthschaft des 16. u. 17. Jahrhunderts s. Br. Hillen brand, Nationalokonomie der Gegenwart und Zukunft. Frankfurt 1848 S. 8. 253. Historisch-politische Blätter 79 Bd. 7 Heft: «Über die Reception des römischen Rechts». 2. S. 497 ff.
  - 5) De contract. tract. I qu. 2; cf. tract. I qu. 8 concl. 4.
  - 6) Tract. I qu. 10.
- 7) Tertia potestas est potestas terrena in quibusdam terris, quam habet ex consensu lam frincipum, fraescrim imperatorum, quam aliorum subditorum, qualis est potestas terrena super illas terras, quas imperator Constantinus dedit Sièvestro et

successoribus ejus. Hace potestas convenit sili ex donatione, et fer consequent dum leges civiles, quibus conceditur dominium rerum ilis, quibus res tales sus time donatae. Non auten convenit lege evangelica sibi; quomiam Petrus omnem potestatem, quae ex Christi institutione de lege evangelica convenire debet Paj tamen Petrus et successores usque ad Silvestrum curuerant illa potestate terrena tur signum est, quod non convenit Papae lege evangelica. Et quia Papae ha liam fotestatem conati furumt conservare per primam sibi primo conveniente, ceangelica, per quam frimam potestatem Papa habet fulminare excommunica ideo subsecuta est magna turbatio et horror quidam ecclesiae nimis officiens. I qu. 2.

- 8) Über das Ziusemichnen der Juden von den Fremden, welches Moslaubt habe, gibt es in der damaligen Theologie noch andere Erklärungsveruch auch S. erwichnt. Tract II qu. 24 concil. 2; qu. 42; die aber überall de seheidenden Punkt nicht treffen, nemäch dass das Darleben an Fremde sich auf Geschäftwerbindungen der Israeliten mit auswärtigen Völkern, in welchen anlagen zu produktiven Zwecken, Handelszwecken, Ausrüstung von Schiffen u gemacht wurden.
- 9) Schon Heinrich von Segusia (gen. Hostiensis † 1271) fasted tin denn etwas ultra sortem genommen werden durfte, in Memorialwerse zusa welche Funk, Gesch, die Zumverbots S. 32 uach den Text der Summa the Autonin von Florenz mittheilt. Der Text bei Summenhart weicht aber von letzteen in einigen Punkten ab, weishalb wir ihn mittheilen aus tract. II quend. 3.

Feuda, fidejussor, pro dote, stipeudia cleri. Veuditio fructus, cui velles jure nocere. Veudeus sub dubio, pretium fost tempora solveus. Peena nec iu fraudem legis comissoria, gratis. Dans sociis, Pompa; flus sorte modis datur istis.

Die Interpunktion, die in den mir vorliegenden Drucken gleicherweise mhaft ist, ist von mir im engsten Anschluss an die Texterklärung Summer berichtigt.

- Tract. II qu. 48.
   Tract. IV qu. 73
- 11) Tract. IV qu. 73 concl. 4 cf. qu. 81 concl. 1.
- 12) Tract. IV qu. 74.
- 13) Vgl. Endemann, Studien S. 345 ff.
- 14) Vgl. Endewann, Studien S. 369 f. Vielleicht mit Rücksicht auf volkswirthehaftlichen Auschauungen heisst es noch wusstens von Cajelan, er sei vetwas mihr als recht freisiunig in Dingen der Wissenschaft.
  11 lister, polit. I
  79 B. S. 103 f.
  - 15) Vgl. Endemann, Studien S. 412.
- 16) Auch Cajetans Abhandlung de Cambiis, von welcher Enden sagt, dass sie neue Gesichtspunkte in der Lehre vom Wechsel eröffnet (St. S. 146 fl.), ist ungeführ mit S.s. Werke gleichzeitig (1499) erschienen. S. selt

von Endemann berücksichtigt S. 38, 144 u. a. Bis zur Auerkenntniss der Kaufnatur des Wechsels wie des Geldes ist S. noch nicht mit blavem Bewusstein fortgeschritten; er wagt nicht, an die Hauftsätze der herrschenden Doktrin kritisch Haud anzulegen.

17) Es ist sehr wahrscheinlich, was Muther, Universitäts- und Gelehrtenleben S. 100 als Vermuthung ausstricht, dass S. mit seiner Lehre vom Zehnten einen Gegner gefunden an Petrus Ravennas, welcher in seinem Compendium juris canoniei 1807 doffur eintrat, dass der Zehnten juris divimi sei.

#### Zu VI.

- 1) Vgl. Silber nagel, Johannes Trithemius. Landshut 1868. S. beggnet in einer merkvärdigen Wiss den Anschauungen und Betsrebungen des berähmten Abtes von Spanheim. In ganz ähnlicher Weise wie S. hat Trithemius ein Jahr später (1993; beufalts Vorträge ausgearbeitet, welche zu Hirsau vorgeleten wurden. Einer von ihnen heisst Liber de vanitate et miteria humanae vitaet; ein anderer Liber lugubris de statu et ruina monastiei ordinis. Gedrucht im Mains 1495. Die Klagen des Trithemius sind nur viel stärker, ja geradeus leidenschaftlich und bitter ausgesprochen. Im Vergleich damit bewahrt S. nicht nur die edle gemestene Förm, sondern vermeidet auch hinsichtlich der sachlichen Bemerkungen jede Unbilligkit und Übetreibune.
- 2) S. denkt in dieser Sache strenger als die alten Mönche von St. Gallen, deren Thierpark der Dichter des »Ekkhard» mach den Mitthellungen des Chronisten so anmuthig schildert. Diese alten Mönche erfreuten sich an den lebenden Ungeheuern; S. will sie nicht einmal gemalt sehen.